Participation of the Participa

M 70 4-Pd

RS 180 J3S8 Sugawara, Toshiyasu Honzo tsukan

Bindery

V. 1-6, 8-13,

13-14, 16-19

of Suppl.

have you to

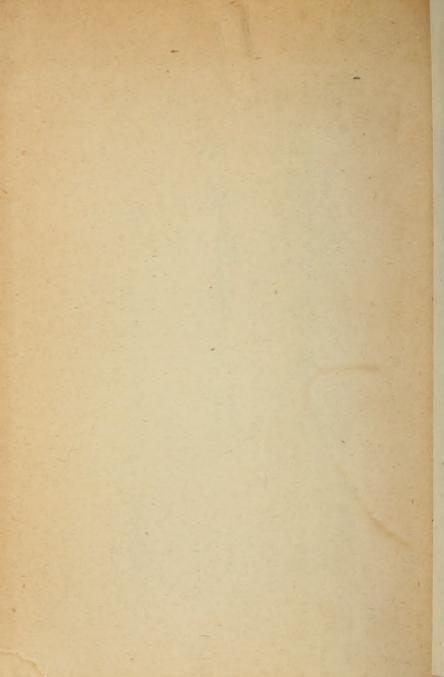





RS 180 J358 1937 V.7



巴戟天 巴戟天本經氣味辛甘微温無毒主治大風邪魚陰 安五藏補中增志益氣神農 巴戟天味辛甘微温主大風邪氣陰痿不起強筋骨 本草通串卷二十四 山草 富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯 巴歐天 本本華經 0

一出七七

巴 筋 五 巴戟天味辛甘微 痿 目 藏 戟天味辛甘微 戟天味辛微温主大 痛 骨安五藏補中 THE PERSON 補中增 起强筋骨安五藏褲中增志益氣水神農 下魚補五勞益精利男 刘 根陰乾 志益氣 益魚 温無毒療 温無毒主 盧神 〇神 規臂 風 復農 本别 吳農 那氣陰痿不起强筋骨安 大風 草録 頭面遊 懷本祖草 子生巴郡及 鐰經 0 0 輯經 那氣陰痿不 風小腹及陰 要疏 下邳 起 4 中 谷 強

利男子 療 集解别 陶隐居云今亦用建平宜都者狀如牡丹而細外赤 無上从一大他前切就 兵 五 永 也从戈 勞益精利男子别名 盡也或日食家蛇象形凡巴之屬皆从巴點有枝 頭面遊風少腹及陰 根 陰乾主治療頭面遊風小腹 ě 草 録曰巴戟天生巴郡 經醫 朝周禮載長大六尺讀若棘 天頭也至 疏别 -輯録 本 中相 草醫 綱别 引痛下氣補五勞益精 目録 及下邳山谷二月八月 及除中 才目 引痛 七七九 髙 補

内 拭 用 用 雷 外 集 出 根 修治教 乾 公曰凡 解弘 黒用 赤 再 布 酒 直 内 用 拭令 浸 酒 拉 黑 景 本炮 2 浸 炙 使 乾 伏 用 日今 打 THE THE 日 去心註神 時又 用炮 凡 須 之 伏 時 使 亦 打 目の 用 用 觀矣 漉 去 枸 漉 須 建 出 〇農 出 用 本論 15 杞 同新花 构 子湯浸 大本 用 平 草〇 註神 観草 南花同 〇農 祀 宜 本本 本陶 都 子 者 草草 草弘 熬焦黃去菊花 湯浸一宿待稍 一宿 熬今旗黃去菊 綱陶 根 景 待稍 目弘 狀 景 女口 軟 井 漉 丹 軟 出 以 而 布 漉 花 却 細

唐 藥性論云巴戟天使能治男子夜夢鬼交精泄强陰 明權曰病人虚損加而用之藥性論〇 割性本 治治男子夜夢鬼交精演強陰下氣治風癩難發 才曰覆盆子為之使惡雷丸丹參朝生華 才云覆盆子為之使惡朝生雷九丹參樂 水注云巴戟天苗俗方名三蔓草葉似茗經冬 頭面中風主下氣大風血藏病人虚損加 直 百 二 巴廣天 如連殊多者良宿根青色嫩根白紫用之 II W 而 用 亦、 同

筋骨安五臟補中增忘益氣 者為勝 巴戟天味辛甘微 集 連珠肉厚者寫 珠宿 解恭 引痛 月 根 水唐 回其苗俗 青色嫩 下氣補 草本 觸注 月 目〇 根 名 根 五勞益精利男子生巴郡 温無毒主大風 大唐 甘久 陰乾千金 白 見本 本注 草〇 紫用之亦同以連珠多肉 无香四月開花今六七月 療頭面遊 似若經冬不枯 那氣陰痿不起 風 17. 及下 腹 根 及 陰 邳 强 厚 如

77

- 11八二

採根陰乾二寸大同類 逆 之疾山海經山有元蛇食麂魔也一象所吞也指 戦天 比良收私草 奢反斃有枝兵也從戈敦聲周禮我長丈六尺已 蟲也或日食象蛇也象形凡巴之屬皆從巴臣錯 博物志巴蛇吞東三歲出其骨君子食之無腹心 及一页與也至高無上從一大臣婚日過輪備矣會 一名三萬草苗名天精出 方録 和名也末

一七八三

圖 水腫又 巴戟天本草云巴戟天和名夜末比 4 有之皆 日 硬 不 子云味苦安五藏定心氣 巴戟 凋草 五 名 草 子 本本 草草 不 氣味 華集解大 日 凋草色紫 天 目明 不及蜀川者佳 0 生 大 巴郡 明 日 明日紫色如小念 如 及 苦 13. 下 念 邳山 主 一治治 珠有 除 似人 谷 今 かるし 此 炯 良 冬 切 風 江 珠 治 風 淮 子 療 那氣 有 堅 江 俗 東 170 硬 水 一七八四 難 孔 1-1-1 脹 療 類 名

門冬而厚大至秋結實二月八月孫模陰乾今多 色 尤宜辨之一說蜀中又有一種山律根 厚者勝今方家多以紫色為良蜀人云都無紫色 彼方人採得或用黑豆同煎欲其色紫此殊失氣 之有宿根者青色嫩 三蔓草又名不凋草多生竹林内內地生者葉 用今兩種市中皆是但擊破視之其中紫而鮮 真巴戟 白土人拣得以酢 5 嫩者亦白乾時亦煮 か 己黄氏 根着白色用之皆同以連珠 水黄之乃紫以雜 治使紫力 正 巴戟莫能辨 似 劣弱不 I 巴戟 似人 一七八月 肉

或 實今方家多以紫色為良蜀人云都無紫色者永時 多生山林內內地生者葉似麥門冬而厚大至秋 集解頌曰今 種 也觀圖 用黑豆同黄欲 也真着擊破其中雖繁又有微白粉如粉色理 THE STATE OF 也 山華 裤 ì 其中雖紫 本經 巴戟莫能辨 根 草 Į 正似 江 淮 其色紫殊失氣味尤宜辨之又 又 巴戟但色白土人来得以醋水煮 河東州郡亦有但不 有微白務有粉色而理小暗 也但擊破 視之中紫而鮮 及蜀州者 一支八六 有 佳 13.

巴戟 或 同 色有人嗜 網〇 直 空 為 目本 半 大 巴敦嫩時亦白乾時亦 天水有心乾 草 未熟蜜 豆 非 啊 汁 自 糯 宋波 有 氷 沃 酒 為 本元 同 之 13-日 36 妙 須 不、 胤 九 温 米 可不 子也今人欲要中間 五 時偶 水 機 2 察外 轉色不 盃 服 自 煮 後患脚氣甚危或教 五 七十九 落或 治使紫力劣弱 難 用米大黃一兩 沿 可以 仍禁酒遂愈 故先從中間 紫 抽 色 摘 天 則 故 中 一七八七 多傷 坐门 以 少少 經過

教 行義 則 故 愈 中心或 多偽 間 72 紫色 火力 巴 日巴戟天本 É 同 戟 以 空非 空非 爲 日巴戟 有人嗜 大 半 Į, 義 未熟蜜為 豆 两 汁 自 糯 自 0 有心 米 有 沃 天 酒 之 同 小ろし 日 111 本 有心乾 九 炒 なし 乾 須 不 縮時得 也今人欲要中 米 可 子 温 五 微 也今人欲 水 不察外堅 縮時偶 轉 盃 服 後患 色 五七十 自落或可以 不 一難染故 自落 脚魚 要中間 用 氷 九 或 仍禁 大 甚 抽 黄 紫 力由 危 先 摘 或 從 色 酒

米 熟 酒 偽以大豆汁沃之不可不察發明宗爽曰有人 蜜丸 否則 明好古日巴戟天野經 同 日 7 炒 門冬巴戟天蓮心 巴戟 須 令人 被本 米微轉色去米 温 五 天 水 七盃後惠腳氣甚危或数以巴戰半 煩燥 服 並隨 五七 秋四 己族で 採時 + 兒 花綠 建志 不 龙 血 仍禁 用大黄一 分藥也 根據 五般全处 滁 酒 遂愈 外 本王 雨 宜 草野 剉炒 剔 去 同 目〇 爲 13 ーむんし 延 方

车 丹 凋 生 焙 戟 功力相若但選內厚連珠根原有心乾縮自落 草 抽摘中亦空虚非自有 乾味辛甘微温無毒除風强筋益力治夢與鬼交 深谷茂林葉厚凌冬不瘁故俗名三蔓草又名 田霖雨巴輟耕 性 解去腰疼誠有効巴戟天須用連珠者去心酒 也凡入藥劑採根陰乾宿根色青嫩根色白 天味辛甘氣微温無毒江淮錐有巴蜀獨 五 小儿 優 浸 用 不

一七九〇

也暗 不 遺 製 染 惟 心氣 主 可 2 紫 陰 精 須 ン人 沃 不 中 痿 滑 味 利 酒 假 細 不 察 間 補 浸 水 3 用蜀過或 紫 消 虚 也 過 甘 起 併 宿 膧 者擊酷中 色看 損 同 性 巴藏天 勞傷 益 13. 曝 中磁煮 微 精 錐做 乾 腹 温 無 牽 增 治 惡 紫之乃山 成 毒 用 又其紫瘴 志 引 頭 较 参 氣 有中多根 惟 面 遊 疼 肺 雷 機紫搽形 味 利 腎 男 安 風 九 殊 白而茗亦 及 宜 五 修鲜賣相 失 臟 大 覆 或 如絮莫類 風 盆 健 或 粉者能但 六 為 骨 助 浸 色爲辨色 用 淄 山 强 佳 黑 一じた一 筋

辛 也巴 酒 戟 除 浸 故 按 公 兼 根麥不氏 天 巴 戟 紫門若曰 云 切 白冬蜀出 風 味 FL 2 2 以葉中巴 辛 使 漉 以人 及 温 那 出 療 須 本 達而者郡 甘 氣 氣 風 珠厚佳及 用 用 菊 枸 微 多大多下 凡 命 花 臀 浸 杷 肉秋生邳 温 無 同 子 用 着深山山 而 熱 覆盆 肺 湯 火 爲結林谷 乃 勝實內令 \$ HE 浸 爲使 腎 上根禁江 以 肝 黄 宿 致 2 人如似淮 腎 惡雷 用 待 <del>《</del>連 若 河 泄 母 根珠經東 經 精 也 者 同宿冬州 丸 血 製補 且 樂雷 其 黑根不郡 分 漉 思 丹 参 豆青枯亦 藥 出 味 2

七九二

i

7

冬莫不隨 肝失用 不起而子嗣難成於女人陰器不學而胎 之真堅骨贖 不治有益壽延年之妙用也觀光華枝水葉 天地肅殺之氣而零落獨此凌寒不 2 而血海 得陽剛之氣 戦天骚 起 早枯或粉失主 腰膝 陽益精之藥也生血脉去 縮而辨山 最厚也日華子謂扶男子陽 陽衰之證病人肝腎虚 而手 麥連 多少 凋 者

一七九三

宅精神內守故腎氣滋長元陽益盛諸邪爲病者 野家之真陽强則那火降那火降則真水升陰 也主陽衰陰寒不起强筋骨補血海者是肝腎二經 兼散那况真元得補那安所留此所以愈大風瘡賴 體而兼金之用也故其味辛而甘性能補助元陽而 真陽之精經冬不枯草水而得松柏之幹是當水之 杜筋又不待言矣〇金靈昭先生曰巴戟天禀土德 形神两魔之疾用此靡不奏功他如補中益智徒 得所養而諸虚自愈矣况筋骨血脉之病腎為之主 陽

陷似 怒 晚各 痛為麻為泄利大便不實小便短澀或氣短聲微 各 用巴戟天八两當歸枸杞子各四兩廣陳皮川黄 證咸宜忌之〇集方治陽衰氣弱精體空虚形神 直 退而 E 得 虚似實逆氣不降清氣不升爲敗量爲倦怠 两 服三錢白湯下男婦皆可用〇治一切陽虚 膝疼痒或女人血海乾虛經脉動續子嗣 自退矣〇此藥性温屬陽凡病相火熾 20 俱用酒拌炒共為末煉蜜九梧桐子大每 便赤口苦目痛目腫煩熱口渴大便燥 一巴東天

一七九九

肉 炒 彎曲 腰脊 厚 戟 過 天 者 天 焦酒 天 3 煮、 生巴 麥駒 每 味 勝 黄浸 如 戟矛故 水 用 牢 甘 去一 日 那葉 泡透 宜 用 菊伏 或 温 無毒 花時 神 五 因 名巴 以水 骨强筋 似萬經冬 錢水煎空心 用又 12 久 布漉 勞形役 入心 戟 雷 槌 拭出 賢二經 打碎 心氣益 不 筋 瘘甘 學去 用花浸凡不辛 7周 服 力 楠虚 故 一使起微 案仲 液 上 東本 始草 者 名 **稍**拘固毒 用 不 言草 凋草 巴 戟 連 陽 珠 根

七九六

麥陽 其火而 門火衰、 罕 火衰婦人命 目巴 此臣藥男婦 以 用 温命 而 1 戟 止 重 不 則脾 起故 天正 又 用之于九散之中 門未免過于大熱 S 健脾 不樂其水之爲妙 云止 門 俱有益不止 湯劑之妙藥無 胃寒虚即 是快天 與男子 開冒託益元陽復填陰 男子不知 不 相 利 同安在不 能大進飲食用附子 不識又可用 何 陽事之痿者由于命 男人也世人謂其 如近人不 耶○或問巴戟天 女口 用巴戟天 可同補手 水真 識 于湯 Ē 之甘 何巴戦 接 劑 肉 温

一七九七

而脾 不 腎之有餘實補藥之親楚也用之補氣之中可以 之妙藥單用一味為九更能補種子世人未知也 巴戟天不宜入巴戟天温補命門又補腎水實資生 多用子 疑巴戦天入 脾 乃善消又因野氣之補煮蒸脾胃之氣也誰 器有近效而又有速功夫巴戟天錐入心腎 用之其效易連必開胃氣多能加餐及至多餐 胃然入心則必生脾胃之氣故脾胃受其益 1 知 湯 之耳夫巴戟天補 **剩最妙何以前人未見用之曰前** 水火 之不足 益公 而

七九八

巴戟天 戟天之藥又鳥可不亟爲表楊哉亦華 戟天 連珠肉厚者爲勝今方家多以紫色爲良入藥監 治陰痿不起益精利男子〇二月八月採根陰乾 以開 天于無用之地嗟乎人生于火而不生于寒如巴 不特用之且重用之自黄稻知母之論與遂置 Ł 打去心用之本東 胃氣用之補血之中可以潤肝以養肺陰 丹田 性微温味辛甘無毒主男子夜夢鬼交泄 霖雨 不凋草 名物

一七九九

焙 破中紫而鮮潔者偽也中雖紫微有白移粉色而 戟天禀土德真陽之精兼天之陽和能補元陽 用覆盆子為使惡丹參增訂暗者真也蜀產佳山產根似 傷辛温散風濕治風氣腳氣水腫 散那入腎經血分諸虛為病者不求連效而愈也 疝氣因於腎虚 得黄檗橘核荔枝核牛膝草解水瓜金鈴子地黄 Ë 甘辛微溫入肾經血分强陰益精 得五味子肉茯蓉應茸山茱萸 明本以創之去心工 根 如連珠擊 治五勞 酒 而 理

交洩精 巴麻清郑加切音朝平聲地名〇徐按博物志云巴 躁 鹿角柏子仁天冬遠志蓮醫覆盆子黃糜治夜夢鬼 檗牛膝麥冬地黃車前子治陰虛白濁久不愈 柏 茱萸天冬治頭面上風 子仁補骨脂构杞子治陰痿去處華內狡蓉加黃 吞象三歲出其骨山海經玄蛇食完鹿字中从 口渴大便燥閉法咸忌之麻華要 凡病相火熾盛思然不得便赤口苦目昏目痛煩 五 E 一 巴族天 同甘菊花石菖蒲何首鳥刺蒺藜黑豆山 得熟大黃治飲酒人腳弱 王

一八〇八

力 邦 寸中及長 長兵也天 彙字 字 天 本草綱目 巴戟天一名 先 所吞也或昔清吉逆切音棘兵器兩邊横双長 巴 力口 É 次清他前切鐵平聲物理論水土之氣 那 切 音經巴戟巴豆皆藥名戟紀逆切音 及 七寸半横及接柄處長四寸半並廣 他牵切音添說文天顛也至 邳 山谷 陶 弘景日今亦 不 凋草一名三蔓草 用 建平 髙無上 別録 棘 寸 有 爲 也

又有一種 而厚大至秋結實今方家多以紫色為良蜀人云 但 連 無紫色者永時或用黑豆同煮欲其色繁殊失氣 煮之乃以雜巴戟莫能辨也但擊破視之中紫 珠多肉厚者為勝蘇頌日今江淮河東州 不枯根 潔者偽也其中雖常又有微白緣有粉色而理 不蜀州者佳多生山林内内地生者葉似麥門冬 声 狀如牡丹而細外赤內黑蘇恭曰其葉似若 E . 山產根正似 昌 如連珠宿 一巴戦天 根青色嫩根白紫用之亦 巴戟但色白土人系得用 干田 郡 亦有 同 味 都 醋 而 11-以

一八〇三

酒 以 用 炙論 補中增 名三蔓草 浸 凋 温 者真也氣味辛甘 耳 草 本草今 雨巴戟天也 水漫軟去心也廣 一伏時連出同新花熟魚黃去朝花以布 Ĭ 凡使 志益氣補 三蔓草 X 法惟 須 丹 用构 以人 田 霖 微 酒 杞子湯浸一 五勞療水脹 亦 草 浸 温無毒治風 譜群 雨 綱目 異 宿 清異録侯寧極樂譜 剉焙入藥若急用 巴戟天一名不 宿 補 待稍 那 血 强筋骨安 海 軟渡 别 出 録 凋 拭 草 增 再

巴戟 老鼠 異 戟 心乾縮 軟 切 廣 直 不 天 韵伯 去心覆盆為使惡雷九丹參朝 天甘辛微温以酒 刺 腆平聲白虎 集韵記逆切姑音駷 和名也是 E 凋草 時 1 力口 華三蔓 偶 力刀 末市温比で志州 自落或抽 集韵正韵邦 巴藏天 通鎮 草 个种 也 羅河 浸去心對烙若 去 有枝 岐又稱左世毛久龙 增補 居高理下為物 カロ 故中心或 兵 切 也天廣 並音芭戟廣韵 生 急用以渡 空 鎮也 非 巴戟 自 一八〇五 韵 有 天 本 水

紫妹 紫 微 也 珠 要紫色者爲良故致使售者 乾時亦煮 色 白 但擊破視之中紫而 色白土人糸得以醋 也以內厚者為勝方家誤 都無紫色者二月八 糁 失氣 者亦不同也圖經云有一種 当 有粉色而 味 治使紫力名弱耳此說亦襲其嫩白光紫 180 巴戟葉 理小 暗者 鮮 似 水煮之乃以雜巴戰莫能辨 月米根陰乾其氣味與藥中 茗開 潔者偽也其中雖紫又 以人 以為其根嫩 真也真巴戟嫩時亦 黄花 黑豆汁沃之欲 山律 其 根 根正似巴戟 白 白老紫 狀 其 女口 有 色 連

巴戟天 經冬不枯內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實 戟 紫色者采時或用黑豆同煮欲其色紫殊失氣味 誤爾余往年植視之乃知紫者都非真色喉標 本 黄ノゴ 去故中心空非自有小孔也又以紫色者為良而 如念珠有小孔堅硬但本有心乾縮時偶自落或 在 題 日 一 是 綱巴戟天蜀中之產最佳多生山林內葉似茗 地 トシ大章和 黄玄参二似テ大ナリシメリタルコト 不凋草 三蔓草 和名夜末此夕良水 其 一八〇七

而 惡丹參 骨益精安五臟虚損病人如而用之覆盆子為之使 尤宜辨之又云指巴戦氣味後温野經血分藥強筋 如茗也如麥門冬也其異大也三才圖會之圖亦 紫而鮮潔者偽也其中雖紫又有微白粉有粉色 之皆用唐樂也多連珠者佳俗名數珠巴戟 以醋水煮之乃以雜巴載真能辨也但擊破視之 小暗者真也△按巴戟天往昔有於本朝今乃 五 五 謂山林人家之異未審体漢 有一種山俸根正似巴戟但色白土人系

書ノ如シ船先生炮炙全書二詳也今渡ル所ノ 男子陽虚者最宜兼治水腫毒惡雷九丹参移治本 巴戟釋名中立日生巴郡根多彎曲如戟子故名巴 甘微温無毒能主大風邪魚血癩頭面遊風小腹乃 宿到焙入藥若急用只以温水浸軟去心也氣味辛 者也指即形如連珠者也二種其可擇用以酒浸 所渡者兩種藥肆稱內巴戟抬巴戟內即擊破去心 戟修治內紫微白如粉者佳中紫而鮮潔者偽也今 友題 引痛補五勞陰養不起益精堅筋骨止夢 一巴族天 十七七

一八〇九

キナルモノナリ心ガケテ取り用べシ能補五勞 マジリテアルモノナリ小サキ艸ナレ氏根ハ大 陰痿不起益精堅筋骨此也園点」分也此樂陽 ノ葉ノヤウナモノ二黄色ノ花サク根链ノ中二 シ日本ニモアレビ誰モ知ラズチヒサキ州ノ茶 ナ藥ハ古方二組合テアル成方ヲ用ベシ子前ノ トアレビアレヨリ外二渡ラ子バアレラ用ユ 戦い黒豆汁ニッケタルモノナリアレハワル ヒ表ニアル風濕ヲ去ル藥ナリサレに此ヤウ 直 1日 日

ハー〇

巴戟天 大 臣 臣 声 三颗天 脚 中風ノ藥トスル本草經疏二巴戟黄栢橘 明ニアリ考ベシ片玉六 治スル腎虚ノ疝氣ハ ノ山中二多ク有之小樹ニシテ高サー尺斗葉 ガ弱クナル二大黄ト組合テ用ル「綱目」 相 午滕華辭金鈴子生地黃下組デ腎虚ノ疝氣 簡二テ八無用也劉河澗ガ地黄飲子二組合テ 痛トアリ此が目アチナリ酒毒ニョッテ 和名 ジュズデノキ 此條人別録二小腹及陰中 紀州熊野及豆 發

巴戟 ニテチデクサト云フ漢渡ノ棒様ノ巴戦疑い是 江戸ニテ柳葉草ト云葉園狭ノ二種アリ又別ニ 十云藥二八數殊顏,可用本草花 ナラン好ンテ水邊二生ス故二水巴戟氏云フ京 ラ藥店二賣ル名テ數珠様ト云水ノ如キラ棒様 麥門葉巴戦アリ種樹家ニモデスリト云フ他 冬夏共二有り其根八数珠ノ如り連り生ス之 と、ラギノ葉二似タリナノ下二赤キ子ヲ結 五日 和漢共二アリ和八茶葉ノ巴戟下云モノ 國

成穗黃褐色高尺餘計根黃色作連珠未稍有鬚藝 及フモノアリト 乎日致蘇頌圖經云蜀中者冬不凋猶產川芎冬不 之並圓獨生初出似柿葉稍長似茶葉六七月開花 專用茶葉者京洛四邊山中草菜多千里竹處多生 保元上須知 名柿乃葉草或疑本草云冬月不凋此物冬枯 ノ者八高サー尺二過ズ東國二八高五六尺二 年重 有茶葉者有麥門冬葉者又有水巴戟入樂 1 巴勒天 丹田霧雨鰻料 録〇 三藝草 干九 何

八三

暖 而 雅 耳曾聞信州 戾 敦即芳草根一名香附子非巴戟類 因其葉偶似 轉 川見于 形如青蛇 麥門冬葉 云鹬幾註云穗 濶 之不同故 短中心抽益並頭著花〇成穗紅紫色至細 女口 ü 絕又似條高不盈尺根 條網 目 日 不堪爱此又其變耳詩云陵有旨鷊 水曾山中人説山中 和 物 西 亦 名級草又名茂慈須利葉如麥門 ÝI. 有 形如 之 茄 凋 **終即是此茶葉者味稍劣** 不、 不 枯 凋 之異耳 甘見 草條雅 狀 如蘭 有極大者整粗 其為真種 不作連珠 之 類地有寒 無疑 觸 穗 味 冬 瑣 水

巴戟天 麥門冬葉而名耳來草 工一山二ア川香附子 少水巴戟下名丁八麥門冬 又巴戟/類ナリ 二種アリチヤノ葉ノ物八比 ゲキ上品ナリ實八神ノ葉二似タリ形天門冬ノ トス水巴戟八香附子ナリ 賀云集解ノ山葎根 コトク根ニツイテアリ藥用ハ茶ノ葉ノ如ヲ佳 1) 業ノ巴戟二對ノ云ナリモジツリニ當ル八非 生 便 4 釋根旦 37 一 巴姨夫 釋名ノ不凋草ト云者真ナリ茶葉 廻 暗子ツミ 三千 一八一五

北 + 冬二至レ キノハ草トスルハ 有 葉似若經冬不枯根如連珠宿根青色嫩根白紫 巴戟天 又曲節ノミニノ連珠ニアラズ真ノ巴戦天 出ルラ云ナリ 巴棘 下陰地二生ズ草ニアラズ小水ナリ形大葉 直 形 ŽĮ. 状カキノハグサニ非ズカキノハグサ 一名不凋草和名ジユズ子ノキ先輩力 コトク枝葉兩两相對 相 、葉盡り凋落不凋草ト云べカラズ根 誤ナリ恭曰其苗俗名三蔓草 未詳本草 ソ出 ツ葉出ル所

八八六一

ゴトシ根彰テ心落レバ小 累、牡丹根二似テ連珠ラナス心アル丁麥門冬ノ 至秋赤實ヲ結ブ大緑豆ノゴトシ根黄赤色ニメ 説下符合不是真物ナリ或八綱目草部二出ル 人〇 讃岐鶇足郡中通村八幡社地產原辰歲余得 以テ疑フ者アリ然に綱目水本ラ以テ草部二 モノ多シ牡丹葬草常山ノ 後產戊寅歲田村先生始テ得之已卯主品中二具 右二小刺アリ葉ノ形腹茶葉二類ス經冬不凋 戶題 1日 巴戟天 引し 類ヲ以テ知べシ〇 アリ大明宗真が所 主

一八一七

ハ一物ナリ决シテモデズリ根ニアラズ又已卯 ヲ珠數様トン連珠ナキモノ ヲ棒様トスソノ本 海氏廣大和本草モデズリラ以テ奏門冬葉巴載 巴戟天下川子未見之松岡先生用藥須知後編直 之五年主品中二異又八蘇頌所說一種麥門冬蒙 ノ大ナル誤ナリ東國モデズリノ一種大ナルモ ト称スルモノハ漢渡ノ内ヲ撰テ連珠アルモノ シ藥肆所称ノ棒様ノ巴戦即是ナラント云モ アリトイへに其根巴戟二類セズ且藥職棒様 625 1

7

稍近少然 任未决品院 冬葉巴戟天ナラント然死是亦真ニアラズ又讚 岐山中一種ノ草アリ葉大葉麥門冬ノゴトク又 巴戟天 二似テ花不戾根二三ノ連珠ラナス初謂是麥門 成社友福山幹調箱極二遊テ所得ノ草モチズリ 大 是 量 品 三 是 巴戦八永夕祥ナラズ城州天台山二産スル ルキスゲ葉二類ス根連珠アリラ黄赤色比的 老鼠刺殺海州 やでと、ラギ和名 巴戟天界シテ巴戟十云真 一名丹田縣雨 力

一八一九

ハラ

シ是舶來り、リチノ巴戟ノ類而ソノク、リチ 二説り所二近レ民葉ゴトニ短刺アリ水大ナル ズ根八黄赤色二メ連珠ッナス内二心アリ集解 ズ故二此草真物二非ザレビソノ一種トス近年 五寸許俱二霜降ノ後苗枯ル不凋草ノ名二符也 モノハ六七尺二及ブトキハ亦真物下為シガ アリ此ハ小木ニシテ葉長サ寸餘兩對ス冬凋で 九州二産スルジユズ子ノ木ヲ巴戟トスルノ説 巴戟ノ偽品ナルベシ 集解項ノ鋭二葉似零 是 自 与 一 民民

八二

一十州江 門冬而厚大ト云八和産詳ナラズモジズリグサ 極メテ多シ夏月並ノ高サ户二近ク下二小長葉 ラ互生シ上ニ細花ヲ纏ヒ綴ルT長シソノ色紅 充い古説い穏ナラズモジズリ草ハ一名子ジ 市中二販り者舶來ニク、リチト呼ブモノア 相雜リテ組殺ノ如シ詩疏二載ル殺草ナルベ 連珠ナル者ナリ形念珠ノ如ク長サニ三寸 适 シンコバナ節 ニジクサ同 キツ子サ、ラ水原野二 ヒダリ子ジ羽 ヒダリ

八八二

サー尺許其大ナル者二三尺四月花习的形傷儿 巴戟天俗名力十一四明山谷及白川山中二生 アリ味甘シ上品トス附録巴棘 群ナラズ本車 アリ中二大ナル心アリ肉巴戟ハミナ形肥テ潤 り棒手ト呼ブ俱二堅實二ノ潤ナノ味避ル又肉 紫色ニノ心アリソノ中会珠形ラ為ザルモノア ス二三月苗ラ生ス葉落及と柳ノ葉二似タリ高 二間サ七八分長サー寸二三分竪二中破シタル 巴戟ト呼ブアリ皆寸す二切りテ乾タルナリ稀 APL AND BE EN

八八三

ゲキナリ 〇水巴戟 ハゲキナリ薬品手 ゲキナリ〇山葎根 巴戟 キ者ラ以テ住ナリトス一種愛門冬葉ノモノアリ 花 名キツカウグサ若 巴戟天 及上金雀花ノ如シ秋二至テ子引結フ根連珠多 二種アリ大葉ハ茶葉ナリ小葉ハ柳葉ナリ茶葉 處々山中陰地二生又柳葉八叡山四明二生又 不凋草 モデッリ都 〇不凋草 和名カキノハグサ 一名一藥草 一名ノアフヒ大葉小葉ノ ハゲキナリ〇三蔓草

巴戟天 門葉巴戟下又未知是否不 又近地二モ稀二アリ初生柳葉二似タリ 多シ用ベカラズ華金方 柳葉様ト呼フ又珠數様ノ巴戦アリ珠 漢渡ニシカズ用藥須知ニモジズリノ根ヲ 医 見 日 巴赖氏 サー二尺葉八水蓮葉二似テ長キモノハニ寸 和名ヤでと、ラキル 漢渡可用和產處々山中二有之根小 九州及豆州天城山二生了小水十川 名单和局 干五 一八二五

蘇恭ノ説二葉ハ茗二似テ冬ヲ經テ枯レズ根 リコレハ刺虎二近シ根連珠ョナサズ前ノニ サ深緑色根又連珠リナス花實前品ト同シ一種 連珠ヨナス一種圓葉ノモノアリ葉ハ指 開中實ラ結ブ紅色南燭子ヨリ小也根屈曲シ 許對生シ一葉ゴトニ細刺アリ五解ノ小白花 珠サナスト云コレナリ然レ圧先輩ジュズ子ノ 細葉ノモノアリ葉ハ壽庭水ノ如ニシテ又小 備急本草二圖スル歸州巴戟ノ形二似タリ又 車 到 与 甲八大 種 テ 連 ナ

八八六

ウニモ見ユ又山城國天台山及甲州山中二生ス 本筒子ニシテ末唇ノ如ク形場齒花二似タリ根 キニハ刺アルユへ充ラズト云へに温州府志二 り生シ葉ハ柳二似テ浅緑色互生シー根三五莖 巴戟ノ一名ヲ老鼠刺根ト云ヲ見レバ刺アルヤ 屈曲シテ黄白色ナリコレ蘇頌云一種山葎根 ヲ生ス高サ八九寸末二種ヲナシテ黄花ヲ開ク マサ二巴戟二似タリ但シ色白シ巴戟二雜ル ルカキノハグサラ充ツカキノハグサハ宿根ョ 应 直 日 二 巴東大 至

一八二七

秋二至テ實ヲ結ブト云モノハ海邊二生スル俗 リ一堂ヲ抽テ穂ヲナシ小白花ヲ開キ後小子ヲ り様ト時モノハ根連珠ョナシテ念珠ノ如ク長 ブリサウラ充ルハ不穩巴戟舶来二種アリクン 結了黄白色中二細子アリ根筋ノ如ク又建蘭根 ノ形大葉麥門冬二似テ長サー尺餘夏月葉中ヨ 二難尾ラント云モノナルベシケイビラン 云コノ類ナルベシ蘇頌云麥門冬葉二似ラ厚大 二似テ細ク風曲スコノ類ナルベシ松岡氏モジ 黄 Ē

八八八

サニ三寸或四五寸紫褐色ニシテ心アリ又棒 大草 題 日二 是 シテメアリ高サー尺バカリ刺アリ五辨ノ小白 シ又肉巴戟ト呼モノハ肥テ心アリ潤アリテ 甘シ上品ナリ本草 コトニ細刺アリ根連珠ラナス花白ク實紅色ナ リ冬凋でズ葉水蓮二似テ長キモノ一二寸一葉 呼ブモノハ根連珠ラナサズ堅實ニシテ味 ジュッチノ水 豆州天城山二産ス葉園 九州ョリ來ルモノ高サー二尺小水ナ 年七 味 滥

一八二九

| 小物齒總司國ナミ小                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 華根ノ類ナルベシ 長葉ノカ | 二似タリ根黄白色連珠サナス | 黄色ノ花ヲ開ク形唇ノ如ク形 | 葉二似テ軟ナリ 堂高十七八十 | 甲州二産スコレハ草本ナリ春 | ノ属ナリカキノハグサー山 | ノ如ニシテ小ナリコレハ根連 | 珠サナス一種細葉ノモノアリ | 花ヲ開キ實ヲ結ブ紅色南燭子 | 77. 图 组 月 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| (高サ七八寸末二穂) 一長葉ノカキノハがサー山城ノ國天のが中一山城ノ國天高サ七八寸末二穂ヨリ本宿根ヨリカチノカキノハが露路が                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ベシ            | 白             | 7             | 川林             | レハ            | +            | +             | 細             |               |           |
| 葉ノカキノハ 大川春福根ヨリルナー 本八寸末二穂 リカナノカキノル 藤部 サナスコノ 物蘇 が 高級 コール か る スコール か る スコ |               | 連珠            | 唇             | 三高十            | 草科            | 17           |               | 1             | 茶工            |           |
| カキノカ春福根ヨリルナーの一番である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 文葉/           | 7             | 如             | セ              | +             | #            | , ,           | 1             | 南             |           |
| 小物齒總司國ナミ小                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 力             |               |               | 寸              | 森             | 4            | 連             | 1)            | 子ョ            |           |
| グ蘇花りり天サ庭ナー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | シハ            | 1             | 壩             | 小二種            | 根             | 1            | 7.            | 1             | 1)            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | グサ            | 蘇頌            | 花がん           |                | り生            |              |               | 庭水            | ナリ            | -         |

大 臣 題 戶 己城天 巴戟天本 二種トモニ冬月八葉枯ル予八遠川秋葉ノ山ニ 本根トイフモノアリ是 モ葉長キト園キトアリ レベシ干解油カス等ラ根ニ入レテョシ一種山 テョシ陰地ニョシ盆二裁タル八土藏二冬月入 葉長短二種アリ五月枝ヲ抑シテ活ス形土二植 ル今豆州ニアリ予房州清澄山ニテ採り得タリ 普圖 ノ水トイフ享保年間家祖濃州ョリ 和名ヤマヒ、ラキ本草俗二珠數根 官園二上 天

八三八三

巴戟天 7 キノ葉ノ形二似タリ小サク節アリ蓝高サ八九 ~茶ト云共二根八連珠スル也カキノ葉草葉カ 本草和名 考和訓鈔 力 夕二裁 テ採ル赤土ノ陰地二植べシ盆栽八赤土ノゴ キノ 四月末垫上黄花穗分十八仙臺八十八形二似 撰三用ユベシ草 耳 道 テョシワリ胡麻豆肥ノ類鹽味ナキモノ グサ 二品アリ草ラカキノハ草ト云水ラヤ 日 巴戟 種水 備 天人 類のヤマという 岐ギ

八三二八人

大五 五十二四次 モアリ稀二白モアリ舊就水巴裁ト云百花天 ノ如ニソ柔弱根フトクノ魔薬ノ根ノ形ノ如シ テ金黄色江州伊吹山二産ス水生八壽庭水ノ 持云邓有古騎傳副後草也葉ダカノツメラモト 類ニノ枝細ク長ク刺アリ葉大かつ、メサクラ 秋生花淡紅色總サナシ子ジレテ咲故ニ子ジレ 如二ノ深緑色光アリ小白花ヲ開小紅實ヲ結 錦竹 モデズリ シンコ花氏云野生多シ花ノ色甚ウスキ 南方草水狀曰一名綬草

一八三三

八三四

巴戟天根 カキノハグサ 大直重馬 皆寸寸二切タルモノナリ其形肥テ味甘夕潤 山 利自為蘇注之草即麥門祭考之皆未必確當薩類難骨也又或以爲山茶又以羧草詩草水考俗 雜己载乃 謂之土巴戟天本草鄉 山中有似山黑豆而冬不凋者俗名冬豆或云唐 雞骨色又或以爲山茶又以按草見具元化 上品トス樹巴戟ト呼フモノハ長サ 山恭 葎曰 舶 平根正似巴戴但色白土人巴戴天一種 識名 巴藏天 來多藥舗二肉巴戟下呼モノ 人好有一 一八三五 俗毛 7

ラカサ土菌ノ附録二出 白豈不遵乎 天 友 夏 B 二 録己棘 棘頭或云是數珠根乃水此意 葉白有刺根連載十枚一名女本瞬目 ルカキノ 氣味朝生八鬼益ノ一名ナリ和名キツ子ノ リデノ類ナルベシス一種城州天台山二産 詳ナラズ本草綱 别 ハグサハ巴戟ノ一種ナリ手板 録曰味苦有毒主惡亦 7 一葉青碧別録云葉 獲出蟲生高 力

一八三七

光リガタシ重修本草 ズチノキ 本草通串卷二十四 冬ノ心二似テフトシ冬ヲ經テ凋マズ山城清水 間二短刺アリ秋二至テ實ヲ結ブ緑豆ノ大ニシ 才 当 テ赤シ根黄赤色ニシテ連珠ョナス心アリ麥門 ナリ形大葉ノ虎刺ニ似テ枝葉两两對生ス每葉 一山中二モ生ズ九州ノ産ト同物ナリ巴戟二八 元 樹下ノ陰地二生ス草ニアラズ小水

一八三八

遠志 顏色延年葉名小草一名棘苑一名 鎮總一名 細草益智慧耳目聰明不忘强志倍力久服輕身不老好 遠志爲味苦温主效逆傷中補不足除邪氣利九竅 本草通串卷二十五 直 臣 日 達志 山草 富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯 一八三九

葉 本神才 送志本經釋 明不忘 草經日 志味苦温 名小草 目經 强 生太 主效 名苗 志 明不忘 志 中 倍 山 補 カ 逆 及宛 名 名 傷 棘 强志倍力久 足 11. 除那 宛 句 服 輕 身不 不足除邪 細 老 服 經本棘 輕 身 氣 苑 服 智 不老葉 經本 輕 身 九

竅益智慧耳目聰明不忘强志倍力久服不光 遠志味苦温無毒主效逆傷中補不足除邪氣利九

種經 遠志味苦温主飲延傷中補不足除那氣利九竅益名小草神農水草經疏 智慧耳目聪明不忘强志倍力久服輕身不老神费 百

月秀藝詩經

下胸魚皮膚熱面目黃主益精補陰氣止虚損廢泄 志味苦温 無毒利丈夫定心氣止驚悸益精去心

自 速志

点. 更

一八四一

漢别 本草 內篇云六陽仲子服遠志二十年有子三十七人開 皮膚中熱面目黃腳葉主治益精補陰氣止虚損夢 除此主治利文夫定心氣止驚悸益精去心下騙氣 集解刑録曰遠志生大山及宽句川谷四月来根葉 太山及完句川谷四月採根葉陰乾名醫別 文説 遼也从免責聲雲阮切志意也从心之聲職車 歪 章雅目録 Q

八四二

人坐有立七九平御覽 著中角中還為末服之勿令人知时後方 遠志苗曰小草根曰遠志博物 謂之小草廣雅云雜 · 夢繞蘇竟註今達志也似麻黃赤華葉銳而黃其上 陶隱居云按藥名無齊蛤恐是百合完白縣屬充州 治人心孔情塞多忘喜誤丁酉日密自至市買遠志 抱朴子內篇曰陵陽仲服遠志三十年有子三十七 書所視便記而不忘抱朴子〇 不且 題 与 」 魔 註璞 雨 草〇

八四三

用 雷 方 北蘭陵來用之去心 而 集解弘景 青註神 陰郡 公日遠 用 心了用 一介 单 小草 〇農大本 今 種 並 正得三两 熟 志凡使先須 狀 日東与屬兖州 岩 観草 從彭城 似人 甘草湯 麻黄 本陶 皮 草弘 而青 取皮 雨 浸一 景 北蘭陵來用之可去心取度 去心 市者 宿 註神 濟陰郡今 漉 若 介 〇農 力口 出暴 止得 不 本本 量之小草 草草 去心 乾 此 網陶 三 藥猶 用 画 服 目弘 2 南 狀 2 景 C炮 令人 從 亦 似 八四四 麻 彭 今 親論 問 城 仙 黄

得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附 珠藜蘆藍蠊齊給主治殺天雄附子的頭毒煎汁飲 氣味之才曰遠志小草得茯苓冬葵子龍骨民畏珍 才華綱目本 頭齊給 令子才樂對 修治數曰凡使須去心否則令人 在夏 宿暴乾或焙乾用炮 螬治心神健忘安魂魄令人不 朝性論 煩問仍 一八四五

今衛云恐是百合非也唐本注○ 止驚響益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃久服輕 不送堅杜陽道數藥性 身不免好顏色延年業名小草主益精補陰氣止虚 遠志味苦温無毒主飲逆傷中補不足除邪氣利 聚益智慧 耳目聰明不忘 强志倍力利丈夫定心氣 氣味權口齊給是續 本注云藥録下卷有齊蛤即齊蛤元有不得言無 悉曰藥録下卷有齊給陶前非也唐本注 莊 贈也主治治健忘安魂魄令人 日〇

川谷四月排根 銳而黃其上謂之小草 日接屬雅云草 竟法今遠志也以廣 名細草生太山及克 達

一八四七

这解文解 走我等于阮切恭音也從心之聲職更切 志並葉似大青而小比之麻黄陶不識開閱實本

集 草觀 解志曰並葉似大青而小比之麻黄陶不識也関

本

音小兒客作服無忌日華本草 日華子云主膈氣驚魔長肌肉助筋骨婦人血以失

主治長則內的筋骨婦人血嗾失音小兒客作期相

根葉俱大於他處商州者根又黑色俗傳夷門遠忘 華豆葉亦有似大青而小 有之根黃色形如萬根苗名小草 十二九小草桂心蜀椒去汁乾薑細辛各三两附子 圖 尺四月採根葉陰乾今云曬乾用泗州出者花紅 今集驗及范註方治胃痺心通逆氣膈中飲 佳古水通用遠志小草今醫但用遠志稀用小草 經日遠志生素山夷句川谷今河陕京西州郡 者三月開花白色根 似麻黄 而青又如

一八四九

二分炮六物合捣 米汁下三九日三不知稍增以知為度禁猪肉冷 本草 大 下篩和以蜜丸大如梧子大先 水 食

三月開白花根長及一尺 苗似麻黄而青又 解頌日今河陕洛西州 如果 泗州出者花紅根葉但 郡亦有之根形如萬根 豆葉亦有似大青而 13, 者

古方通 用速 志小草今醫但 周

他處

州出者根

又

黑色俗傳夷門出者最

佳

蘇竟日華鏡日細草葉日小草達志也是蟲商州達志四月採根情急水 疏樂草也藝統一名蘇竟郭云今遠志也似麻黃亦 的打公藝場 上間之小草是也爾雅 註云遠志堂葉似大青而小廣雅云辣乾遠志也其 草葉鏡而黃其上謂之小草廣雅云者寮本草遠志 河川速ち 一名細草其葉名小草陶註小草狀如麻黄而青今 勝 達志 軍速志 而今 邢 黄其上爲之小 州達志 解 音鏡

一八五一

藥草 郝參軍 十七人坐在立亡 志 多 復命屬樣不獲已始就相公司馬于時人有致相公 物有二稱 出 女口 則爲小草於是謝公殊有愧色相 識試復道看都應聲答曰此甚易解處則爲遠 者中有遠恋公取以 抱朴子内篇日陵陽仲服速志三十年有子三 此 証 名葽繞 通乃不 謝未即答爾時都隆在坐謝 久服輕身不忘葉名小草生太山 惡亦甚有會 世 説日謝太傅始有東山之 問謝此藥又名小草 本草輕回達志 目謝而笑 因日都象軍 何

志

人煩燥添 節命人生智慧定心驚速志宜剔去心方妙否則 及宛句太平 湯浸煮炒乾味苦温無毒苗名小草 遠志又名小草堪収夢裏遺精達志要去骨以甘草 性字 腎積率豚好發明好古日遠志腎經氣分藥也 志達 目〇 小草達志俱有寧心之妙達志味若温無 一似麻黄 但 1 無

一八五三

速志 去苦味去心再換水養極熟食之不去心令人心問 水浸去苦味狗淨油鹽調食及掘 珠藜蘆蜚蠊齊蛤蠐螬 温無毒得茯苓冬葵子龍骨食殺天雄附子毒臭珍 如萬根長及一尺許亦有根黑色者根葉俱味苦 葉又極細関小紫花亦有開小紅白花者根黃色形 句川谷河陝商齊泗州亦有俗傳夷門達志最佳今 4 縣梁家衙山谷間多有之苗名小草葉似石竹子 草 蓝 一名棘苑一名藝統一名細草生太山及兔 救 郇 取根 採 嫩苗葉燋熟換 換水黄浸淘 性

山東俱 湯漬一宿級之使上發也漉 血噤失音〇一小車首葉之名古方曾用獲効除即車 段除益精壯陽强志倍力辟邪氣去邪夢定心氣安 珠藜蘆螭螬宜冬葵茯苓龍骨雄附雄 心神增益智慧不忘和悦顏色耐老仍利九竅亦補 傷咳逆能歐驚悸可止治小兒驚癇客忤療婦人 九 题 毕二 有根名遠志四月採収 味苦氣温無毒莖類麻黄而青兖州都泰山 向日 用宜去骨取皮甘草 曝乾入劑煎畏真 子大毒亦能 瓦

一八五五

淫羊藿 ウトモイフ舞鼓 茔 陽 一種アリ 淫羊藿 里夜 日 久末 不足者宜之久服使人好爲陰陽有子當有淫羊 茸 虚倭者中實体演 百遍合益食此藿故名△按淫羊藿和名字無 佐出丹波松井 近月 深山幽谷人中二生不高廿一尺許り葉八 和 草花二ハクモキリサウトモイカリ 初春二ハナサクムラサキ色ト白色ト 名 クモキリサウ又 地 郡 山中形狀和漢無異但唐者 金三 ハセデラ +

一九五六

主治治一切癰疽 發明時珍曰遠志入足少陰腎經 世說載謝安云處則為遠志出則爲小草記事珠謂 皆腎經之所藏也腎精不足 非心經藥也其功專於强志益精治善忘益精與 景所說者小葉也馬志所說者大葉也大葉者花紅 之醒心杖暴解時珍日遠志有大葉小葉二種陶 釋名時珍曰此草服之能益智强志故有遠志之稱 大 直 員 日 連志 心故迷惑善忘靈樞經云腎藏精精含志腎盛怒 乾 用之 富 製藥性解如 則志氣衰不能上通于 军 而

一八五七

THE.

盐 屈 不 餘 故善忘也陳言三因方達 志 亦補腎之 腸 伸毛悴色失又云人 止 年有 見り 胃實而心肺 傷 苦甘辛氣 志志傷 子三十七人 カ 似花河宽 爾葛 虚 則喜忘其前言腰春 虚 洪 能坐 則營衛留於下久 而采西谷無 之善忘者上氣 抱 毒 朴 在 子云 志 立 足 酒 少 陵陽子仲 治 大葉有兖 七 也 癰疽云有 不 綱水 不 可 足 之 目草 不、 服達 下 以 氣 俯 ンス 志 時 仰 功 有

八五八

榜痍于已頑之疾氣味清芳無消無滞不寒不燥為 止夢泄益精補腎開心靈于未發之天達衛調營散 藥也主利 生曰遠心感天之陽氣得地之芳烈而生陽草也其 志之功專于益精强志故治善忘特效○縁仲淳 腎精不足則忘氣衰不能上通于心故迷惑善忘遠 心腎二經養精養血之妙品也經曰腎藏精精合志 白 見 日 送志 九竅聰耳目而安神明解鬱結定驚悸而 能益一遠志通心氣補野氣之 稱能 王 一八五九

益智慧心有積想則氣鬱矣心有伏痰則驚悸神亂 萬蒲之流乎其味苦甘辛而温為手足少陰二經君 請意不妄動則精不妄搖陽不舉矣心清則腎水自 而不寧矣心氣開通則神志安而驚悸定又相火自 藥苦能養血甘能養精辛能散鬱故利九竅通心氣 迁

之六志居五神之五可謂遠也已矣維爾之達乃可

于腎而用于心故處則為意出則為志也意居六根

安腎安則淫火自息瘡痍夢想動暢之證何所有焉

〇盧子由先生曰志意也心之所之心之所嚮也藏

八六〇

奔逆: 參麥冬沙麥能補肺同辰砂金箔琥珀犀角能鎮驚 黄枸杞山藥能補腎同白为當歸川芎能補肝同人 參茯苓白术能補心同黄春甘草白水能補脾同地 如是則何有于器界六淫潛入根身之中而爲填塞 同半夏膽星貝母白芥子能消驚疾同牙皂釣藤天 五官自明百體從令矣〇沈則施先生曰遠志同人 争少陰經益心爲君主之官神明出焉天君既定 神明之欲動欲流圓通無礙令根身聰慧輕安也 者哉〇王紹隆先生曰遠志清虚芳烈陽藥也

大直 通 声 遊忘

一八六二

實寒熱治之皆愈用遠志不拘多少米泔浸洗絕 凉或 瘡痍從七情鬱怒而得者服之漸愈○陳氏三因方 替四君子湯能止陽虚自汗○獨一味煎膏能治以 **丝黄能治急驚同當歸六黃湯能止陰虚盗汗同黄** 用 速 氣 不痛或蘊熱在內熱過人手不可近傳之即清 痛傳之即痛有憂怒等氣內攻則痛不可忍傳 志酒治一切癰疽發貨惡候有死血陰毒在中 氣心氣不舒獨一味釀酒能治癰疽膻毒年久 佐 虚冷潰不飲傳之即飲若七情內勢不問虚 뇎

青色而極 遠志生泰山 尾曰莠猶 風 視 末每服三錢温 永 四 月 年一 建 細 記而不為功能強忘故以 秀夢 及寬句昔陵陽仲子服達志二十年 宿令九智 13. 狼尾曰狼也( 故 出閩補不 以 酒 魔去中忘 17, 狗 草 詢 尾 用了之用 悦 澄 名 之莠華 2 少顷 詩四月秀夢音爾雅 急 雷 陽味 公云 原本 飲其清 非達志之英統也 志温 速 始華 志名 須達 倍無 趣志力專 酒 著 以 2 去凡定益 並 心使心精 若先氣壯 日

一八六三

左进場

可之說乎爾雅孟狼尾說文曰董節或作粮如狼尾 · 養繞棘竟廣雅曰棘菀遠志也也苗曰小草似麻黄 甚遠益莠爲狗尾草孔子惡之豈可以莠葽而存兩 亦似大青割向說此味苦苦藝一日狗尾草此相去

條非也強

分耳相如賦藏黃藥葭載氏謂即狼又載閱為同一

猶言狗尾也皆有實如泰號日接莠特以大小遲速

速志中八晋昌草 聰明不忘强忘定心氣止驚悸療健忘安魂魄令人 性温味苦無毒益智慧令耳目

沙 氣 逵 漆 採 迷惑〇 志 根葉 志 肌 用 上達于心 肉 得 暴 助 效 醒 洩 實東 乾 12 强志益 熱温 骨 4 杖鑑醫草本 4 豚 精心 治 葉 迷惑善忘 壯 先 不豪 11. 草 智補 氣辛 切 足也 用 - \$10 則强 甘 麻 草 精 志志 散 黄 1萬棒 鬱主 從酒魚益 壯 水 名物 而 陽聰 七煎衰糟 煮、 青根黄色四月 手 過去骨以 少陰 耳 明 個日腦忘日变 目 K 利 能 八六五 汁拌 九 通 而在心精志腎 九 月

分之藥 同族神人参白水 也苦能減熱温能散鬱為手少陰心足少陰腎經氣 遠志感天之陽氣得地之芳烈而生菖蒲之流陽草 浸一宿 獨達志三因二獨達古三因 治小兒心虚易驚如白檀香治一切驚及慢驚 同人参白芍豪仁茯神炙甘草天竺黄釣藤 用畏珍珠藜蘆得茯苓龍骨良增 智 同茯神人參地黃豪仁丹砂為鎮心定驚 云昂 單 龍眼棗仁黃耆當歸水香炙甘草 用煎 亦辛補能 酒 治一 野之力 耳 去心甘草水 切 離直發背病從七 八六六

身 亦 足 達 故爲心家氣分之藥心火能生脾土心氣盛則脾 用黄連生地者禁與參求等補 不忘强志 不老氣 和 除那氣利九竅華 志味苦温主數逆氣 憂鬱惱怒而得者服之皆愈 百色 故又能益中焦之氣神 足神氣 效遠忘氣味苦辛而芳香清烈無微 雲阮切集韻韻會雨 趣志 全通 矣則 纖香 倍力 通疏欽滯 傷 竅達 亦心也則 能 益 百農 中補不足 養本 陽氣藥同 阮切拉差上聲 録草 凡心經有實火 力則 智慧 也氣 耳目聰 用 I 中營疏本 久服 一八六七 不 明

如論語被鬼神而遠之之類是也又叶于員切音淵 遊之遠上聲 切正的支義切故音鏡說文从心之聲志者 爾之建矣民胥然矣志古文思唐韻集韻韻 之也論語志於道詩序在心為志康 于顾切正 無目遠志苗名小草一名 細草一 如詩其人則遠之類建離之達去聲 題子经切並多去學正體 正獨指建能定 廣雅縣竟達志也其上 名配 譜

一八六八

709 治一切癰疽久服輕身不老豪 志 不忘强志倍力益精定心氣安魂魄長肌肉助筋骨 色俗傳夷門出者最佳四月来根暖乾古方通用達 禁亦 小草今醫但用達忘稀 逆傷中補不足除邪氣利九竅益智慧耳目聰 州出者花紅根葉俱大 郡 之 有 1 有似大青 之 記能 根形如萬根黃色苗似麻黄而青又如畢 珠智謂强 而 小者 之志 醒故 於 心杖也蘇頌曰河洛 -用小草氣味若温無毒 月 他處商州出 開白花根長及一 酸陽子仲 者根又 天 一八六九 陕

遠于捲切員上聲遙也遐也又霰韻音願離也達之 謝甚有愧色桓公目謝而笑曰都參軍此過乃不惡 此藥又名小草何一物而有二稱謝未即答時都隆 司 公始有東山之志後嚴命屢臻勢不獲已始就 也凡遠近之遠上聲速 志二十年有子三十七人能坐在亡立也 極有會廣華 坐應聲答曰此甚易解處則為遠志出則為小草 馬於時人有餉桓公藥草中有遠志公取以 H 離之遠去聲〇家作遠端 世 説謝 問 桓 謝

學要看部别作遠古文奇字鐘門文作遠泥今不從 黄劉向說此味苦苦藝一曰狗尾車智按秀華藝統 莠猶狼尾 回狼也廣雅棘苑遠志也當 日小草似麻 狗尾也皆有實如秦號回狼莠特以大小過速分再 可之說兩雅孟狼尾說文養節或作粮如狼尾猶言 相公甚遠莠為狗尾草孔子惡之豈可以莠藝存雨 志豐艸藝通雅日狗尾之秀藝非速志藝統狗尾日 風秀蔓該不樂而實曰秀董草名又艸盛貌漢禮樂 **江克息日一** | 英伊交切 音腰爾雅英繞棘苑藥即藥統也詩圖

一八七二

遠志 草 葽繞 通正字 云本草遠志一名細草其葉名小草 云今遠志也又蘇克博雅作蘇苑本草作蘇宛 録遠志爲心天 陽仲子服此二十年展卷一目永記而不忘功能 杖遠思也 細草 蘇菀 髭 始 生宽句川谷三月開白花亦有紅花者昔 名事 録物 玉篇小草遠志也按尔本作小爾雅疏 爾雅葽繞蘇竟疏葽繞一 極極 異 杖 清異録侯寧極藥譜醒 心天 名蘇莞郭 清 亦

一八七二

小草 今達志也似麻黄赤華葉鏡而黃共上謂之小草廣 大 直 題 日一 進志 本草遠志一名細草其葉名小草陶法云小草狀如 似麻黄赤華葉銳而黃其上謂之小草廣雅云者按 草本 强志故有達志之稱 云番郭珠 補具名棘苑同多 名細草川小草 和名未詳異名苗名小草味細草同草燒同 名萎繞爾 藥草也萎繞一名蘇苑郭云遠志也 志 名棘竟同 か 一 要鳥 名達志和 天

一八七三

## 市者加量之小草狀似麻黄而青遠志亦入仙方藥 宽遠志也家鄭夾 無今陶云恐是百合非也今注遠意莖葉似大青而 用唐本注云藥録下卷有齊蛤即齊蛤元有不得言 麻黄而青今注云遠志並葉似大青而小廣雅云棘 蘭陵來用之可去心取皮今用一斤正得三兩皮 蛤恐是百合寬的縣屬兖州濟陰郡今猶從彭城 遠志也其 比之麻黃陶不識爾臣爲錫等謹按爾雅云夢 五 上謂之小草是也麻雅 漈 **遠志陶隱居云按藥名無齊** 疏禺 藝完音香 北 酮

小草墓 者 用 門遠志最佳古方通用遠志小草今医但用遠志稀 者 青又如畢豆葉亦有似大青而小者三月開花白花 西 根長及一尺四月採根葉陰乾令云曬乾用泗州出 棘魔注今遠志也似麻黄赤華葉銳而黃其上詔 가니 戶 日 月 遠志 小葉也馬志所說者大葉也大葉者花紅壁本 小草 花紅根葉俱大於它處高州者根又黑色俗傳夷 郡有之根黄色形如舊根苗名小草似麻黄即 圖本 本祐 經草 草補 遠志有大葉小葉二種 遠志生泰山及冤句川谷今河陕京 陶弘景所說 十九

一八七五

似 俱 名 目網 子毒畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤蠐螬救飢採嫩苗 味苦性 黄色形如萬根長及一尺許亦有根 棘苑其葉名小草亦 石竹子葉又 最佳今密縣梁家衙山谷間多有之苗名小草 山 篇師 漆 及宽句川谷 注古 急 证 志主益智慧而强 温 T. 速志一名棘苑一名蔓繞一名 無毒得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄 極細 河陕商齊泗州亦有俗傳夷門 開 17-目 其 志故 紫花亦有開 細 小也養馬 以爲名一名葽繞 黑色者根 小紅白花 元友〇音 細草 音 葉 唐杳 附 者 生

---

速志小葉 如線葉似黃楊水草云似麻黃者失之詳審處處 蘆蜚蠊齊始得茯苓冬葵子龍骨良苗名小草 浸淘去苦味去心再換 熟換水浸去苦味尚淨 遠志苦温以甘艸 問 之人莫之能識或以小枯 小葉二 農明 政徐 似人 全光 黄楊木而小十り處々二有之其葉 喉木 書啓 襟草 湯浸一 類底 篆物 油鹽 水煮極熟食之不去心令人 宿去曾焙乾用臭珍珠藜 調食及掘 梗花為達志非是有大 取 根 換 一八七七 水 和田 煎 多 垫 13.

ナリ 蓮 志 非 半事一二尺花八枯 也太大 花淡紫色十川又海 志 根 生山谷有大葉小葉二種莖葉似大青而小者其 紅是大葉也狀似麻黄而三月開白花者是小葉 P 小草下稱 粗速志二似タル故 苗 É 草和 如高根而黄色長者及一尺去心取皮一斤 名小草 スル 葽繞 梗二似 毛 宜 濱二小草アリ 俗 ナリ西土ノ俗ハ 棘苑 テ甚 アヤマリテ達志トス 小ナリ根ホ小ナ 新田 草 垫小二ノ高 野茶ト 本 綱 漆

速态 之大葉小葉ノニアリー名二小草ト云葉ノ長サ 味温入足少陰野經其功强志益精治善忘 通干心故迷惑善忘也能益智强忘故名遠志倭 與志皆賢經之所藏也腎精不足則志氣衰不能 花ノ如シ其根細ク水ノ如シ味滋三アリ朝鮮 分二不足冬夏常二青シ小繁花ラヒラク豆 声 題 与一 遊志 和名 ス、メノハギ 魔々道路二多有 如不去心則令人煩悶得茯苓 三 盔 才漢

一八七九

唐和にニアレに和い賣買ニナシ松ノ葉ノヤウ 服皆奇毒宜去心心則令人煩悶修治本書ノ如シ 定心止驚治皮膚熱令耳目聰明療癰疽治健急數 尽鐵器氣味老辛温無毒能入腎經補腎强志益精 之稱修治洗土氣去心用根皮大者佳或甘草湯浸 遠志釋名時珍曰此草服之能益智强志故有速志 リ來ル八根尤大也和產モ真也 ニテ先キノトガリタルモノナリ麻黄二似タリ 宿暴乾或焙乾或生姜汁浸或酒浸用當隨本方 Ē **時本草**花

一八八〇

二云テアレ、正鬼角心野二經に補フ菜ト意得べ ガヨシ心熱ノアルニハ象水ト同用スルフガ 心經ノ藥デハナイ腎經氣分ノ菜ナリト諸本草 ウナレに葉ノアルキハ似タルモノナり八瀬 アタリニアリ能速志ハ補心野藥ナリトイへだ 葉アリ葉ラチヤスキモノニテ莖バカリアルヤ 反 自 見 日 遠店 茶ナリソレユへ二此茶ノ使レス所ラ意得タル トアルガ今デ見レバ似スヤウナレに麻黄モト 大抵本書ノ如キ病ニ了簡ラ以テ加味ノナル 手

一八八八一

遠志 ルファリ見合スベシ片玉六 レス菜ナリ大二組合スルト火ノ實ヲ蒙ル菜 ニムサト用井ラレ又葉ナリ小便り遊ルモノニ シ、黄連生地黄ト組合スペシ級吸逆ノアル症 何デモ用テョキ菜ナリ綱目ノ附方二癰疽二 ナリ此等ノ分ラ用捨スレバ畢竟補菓ナル程 不可用外那ノアルモノニ不可用极多ク用并ラ 車近 和漢共二アリ皆真ナリ和二大葉小葉 花肆二呼城我者是ナリ近世とナキキ 用

一八八二

上品ナリヒナ桔梗い養荒ノ一種ナリ 別本二にアハキ江州伊吹山ノ産苦味ツョシ ナドニアリ大葉ハエイ山だ多シ色紫ニノ豆ノ 小葉大葉アリ 洛陽ノ東山黒谷清水 ユイ山 ヤウノ根ヲ以テ遠意二充ルハ誤ナリ其能 遠志 ヒナ桔梗ト云ハ非ナリ形ハギニ似タリ 葉二似タリ北野ノ一体薪寺二モアリ 小葉ハ 下下員 昌二 韓 葉ツケニ似タリ僧正ガ谷ヨリ下ル處ニアリ 却是齊花一類也辨見前桔梗條 一八八三

他 有細子根黃色中有心京北叡山及鞍馬山中最多 水自索而視之與京洛四邊所產者 府黄而實不類麻黃也又按山城州新寺有一体所 傳奇方方中用遠志被寺所傳植遠志漢種也能 賣去葉帶並束為把葉脫處似節故誤認以為似 州亦產之按本草有狀似麻黃之說絡氏云藥鋪 似胡枝但細小四散不能獨生莹紫素青而硬素 名姬被有二種大葉着園小葉者失形狀 如胡枝花而細小花謝結小賴兒藉 兹决此

千箸 遠志 葉ノ二品花肆二姫萩ト云る者是ナリ江州 日召 也 圖 一先生按スルニ和 家本草 任 5 回甲 ノ如ク長サ八九寸氣味甚佳ナリ即獻上 カルカヤニ似タリ麻黄ナド云モカル 色 記藥 佳十川近世難枯 大葉小葉蔓生特生るり花色モ種々アリ 州 3 郡 遊志 内領ノ内ョリ遠志り産ス根ノ 邦二産スル二種アリ大葉 梗ヲ遠志ニ充ルハ 二十四 力 甲 非 ヤ 吹 1. 7 开分

一八八五

遠志 八节花家户 枝ラ分子葉互生ス形圓小黃楊葉二似テ薄ク深 ハギニ决スベシ 地二多シ苗高サニ三寸許一根數莖莖ゴト二數 三月葉間二深紫色人花习族生又胡枝子花二類 緑色冬ヲ經テ枯レズ霜ヲ被ルモノハ紫色ナリ 苦葽通通 「カト云説アリ然レドモスドノハギ又ヒメ 直 西田 ヒメハギ 阿只草郷前 草救腹荒 コグサ 一名醒心杖報料 シバハギ 山野陽 スドメ 菱詩

シテ中二蓝多シ又淡紫色白紫間色白色ノ 関藥用良トス是和産細葉ノ者ナルベシスす 舶來ニヒノ遠志ト呼フモノアリ根柔軟ニメ トス又一種大葉ノ者アリ高サー尺許葉モホ タリ内二小扁子アリ 花後實习結丁形圓扁大サ二三分輪銭ノ形 志ト呼者アリ根堅強ニノ滋潤ナラズ下品ナ 二ノ五六分許花モ大ナリ 市中二颗クモノ 種細葉ノ者アリ

一八八七

速志 速志 二多ク生ス二月苗ヲ生ス高サー尺バカリ葉石 シホ下品ナリ 血二似タリ三月淡紫花ヲ開ク根徐長卿二似チ 稍長シ又紅花者アリー種大葉者黄楊葉二類ス 狭細二ノ蘇用二堪ズ又朝鮮達志八形大二ノ硬 性 は一種 萎繞 リンジナリ○糠菱 ヒメハギ コグサ唐〇蔓焼 目本華調 コグサ天台山及諸州山谷 ランジナリC小草 **ランシナリ** 

速志 大葉ノ者八葉黄楊二似タリ南山二生ス京四邊 伊熊野ョリ出以熊野和泉河内八大葉ナリ入 ノ者八根細小用二堪へズ大和芳野河内和泉紀 野二生ス葉石血二似タリ三四月淡紫花ラ開 野茶下云 **リンジ△京ニテ** 東 見 日 | 強感 ナンシナリ〇配心杖 サンジナリ 一名シバハギ水 一名小草和名コハギ 一名ス、メハギ ヒノハギト云〇西國ニテ 一名リニガホ四後處々山 三 二一八八九

遠志 遠志 遠志經本 俗 用ユベシ又紅花 氣味薄シ用藥須知 調 名七十桔梗ト云遠志ニ非ス 自 謝公詳見於世 此言出於排 五 處々山中ニアリ然レ圧漢渡二比ス 東壁引世說謝安云處則為遠志出則為 調 說今略之謝安當作都隆 者アリ 所謂海濱ノ小草 非謝安都隆答桓公之言其意 名英詩 メハギ 藥千 註金 正本 方 細葉沙參 鈞本 街草

一八九〇

ナリコレ 地骨皮二似テ春タリ下品ナリコレ大葉ノモノ 鳥」飛二似夕り後扁英 アリコノ圖二合スコレ上品ナリ一種サニ遠志 高十三四寸根黄白色長十四五寸一種細葉ノ者 防地諸草中二雑り生ス小草ナ 葉八黄 り葉五六分益高サー尺許根硬ノ潤ナク形子 テ極テ細小春月葉間二小紫花ヲ開ク形チ小 西湖云トコロノ奥州及加奈川ノモノ 楊二似于深緑互生之又茶葉二似于夫 ヲ結フ整細ノ緑ノ如

きた 草教苑林 アキボルブルバイ 莖高サモ根ノ長サモ一尺二餘ルト云モノナリ 紫花ヲ開ク形小鳥ノ雅形二似タリ後扁英ラ小ナリ互生シ又茶葉二似テ細小春月葉問ニ 生ス小草ナリ春宿根ヨリ生ス葉ハ黄楊二似 メハギ 近 細り線り如夕高廿三四寸根黄白色長十 東歐 山野陽地諸草中二雜 コグサ ノチヤ筑 和名 スジメハギ

一八九二

テ整二頗 モノ同 モノ楚 リニ遠志アリ 葉五六分整高サー尺 來ノ遠志葉ヲ視 五寸 ク形地骨皮二似テ籍タリ下品ナリコレ大 モノナリコノ物 臣 幼 ノ高せモ根ノ長サモーアニアマルト 枝アリコノ物薬 ナルベシ又常川筑波山ニモアリ今 產八細 细葉 ルニ甚 ノモノアリラレ 葉ノモノナリ朝鮮遠志へ形 西 湖云处」與州 細長葉ニノ百葉草 舗ニテヒノ遠志ト呼 F PILI 許根硬火潤 及加奈川 ナ 王 葉

一八九三

黄五六分並高サー尺バガリ根硬クシテ潤ナシ物上品ナリ 一種大葉ノ物 ラニ速志トイフ 花ラ開り後扁茶 州常州二此品アリトイフ下品ナリ 終石ライカニ似タリ 氏 硬ソ潤 一種大葉ノ物 ラニ速志トイ ヲ結フ根黄白色ナリ ク下品ナリ本草 春月葉ノ間ニ小紫 細葉

八九四

速志 小草二月楚 川櫃葉形 **下戶自戶** 和草訓藥 ノ花ノ 夠名 ヒメハギ 備 如キ小花ラヒラク大葉小葉アリ大葉 志々 京帶、紫色小隻ラナス春深紫色ノマ 本 逵 綱志細了長寶種生間二 スドメハギ テ 一二高淡花三 品此分似计案习 一名小草 卜又計夕 本遠ノ同舶リ尺リ 一千九 リナ連種ルノ技り 志小花玉花莹

一八九五

物上品ナリ 花 東五六分並高サ ラ開り後 州常州二此品 氏硬ソ 潤ナ アリトイフ下品ナリ 種大葉ノ物 一尺バガリ根酸クシテ潤ナシ ク下品ナリ来草 似夕り フ根黄白色ナリ ラニ速志トイ 春月葉ノ間二小紫 細

速志 小草二ノ並 **大左直** 和草訓藥 ノ花 夠名 ヒメハギ 備 如キ小花ラヒラク大葉小葉アリ大葉 遠間 志々 1)地比/ 禁帶、紫色小蔓ラナス春深紫色ノ 本達 綱志細了長實種生間二 十有 スドメハギ 一二高淡花三 品此个似サ紫子 一名小草 1又計多一十開テ 手九 一八九五 りナ連種ルノ枝り 志小花玉花莹

遠志 所市 云雀芽九 互生 秋之交葉間開 者 俗 皆 具 ス 莊 從唐山 馬 云 Ä 言草名 古 工百 具 區 花 程云山 刀 名 和 棘 名 小稱 及 左州别天 13, 苑博 齊蛤 朝 粉 也崔即 西 此草 红花 白 鮮 皮 俗 來多是故 者 和 似 云大刀 也 宛 佳 産 又云 石 根 血 4 貝点 東 品品 姬 而 名物, 多田 宜 黑 不、 11. 皮 擇 堪 不 目本 爲 者 取 氣 藥 味 肆

一八九六

リ又朝鮮速志ト呼モノ形較大二メ硬流之はメハギ、山野シ ヒメハギン 議志とメハギ い通用スト云古方的 識お はまりすこま古方的 はまとり アモノ東 はまり ヒメハギシ 遠志苦妻種スハギ 満日 k 1 リモノ間藥舗二售ル細小二メ気味極 志 產 較大二 リ硬シ下品上 潤ナシ下品ナ 舶 來多之藥 一八九七

開花 達 速态 テ海シ用ルニタへズ日用 於他處商州出者很又 遠志中山醫家亦當充 即ラニ達 三月開白花根長及一尺 小耳 ヒメハ 遠志有大葉小葉二種根黃色苗似麻黄 猶堪入藥乎否仰 **水草** 志ナリト云 丰 生 原野春生苗高五六寸三四 唐ラ上トス 之往々 黑色葵卯潘貞 先生定尺四州出者花紅根葉俱 河四 蒙板 用 繼志 猶嫌 月

| 一人 臣 鱼 日 連                             | 本草通串卷二十五 |  |  | 家辰陸謝再    | 乃遠志也根    |
|----------------------------------------|----------|--|--|----------|----------|
| 10000000000000000000000000000000000000 | 二十五      |  |  | 家辰陸對再查本草 | 之小不過地土薄耳 |
| 王俊                                     |          |  |  |          | 堪以入藥 配他  |

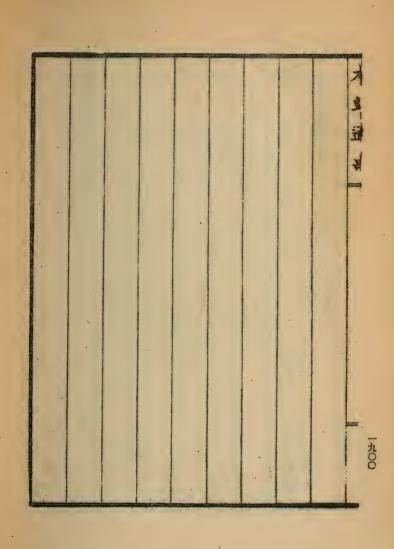

百脈根 本草通串卷二十六 山草 富山侍從兼長門守菅原朝臣利保管 一九〇一

唐 草觀 脈 不 直 足酒 根 月乐 注云葉 恭大唐 根 虚勞補 味甘苦 泛 草唐 出 本注 本 浸若水煮 A 肅 日乾 似首落花黃根 根 不 州 足 氣味苦微寒無毒 寒無 巴西 酒 浸或水煮丸 九 散兼用之出 毒主 似 如遠志二月 主治 散兼用 花黄根如速志 **渴去** 州巴 本唐 西 草唐 遇

百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除 之氣血分流四职也會意奠養反脈絕或從肉歐 亦成數故云一貫以詩言之為章也會意博陌及 理之分衰行體中者從依從血臣錯曰五藏六府 不足酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西異方 解時珍曰按唐書作柏脉根肅州咸重之千金外 門水株也從水良聲狗痕及說文解 十也從一白數十百為一貫相章也臣錯日百 一百萬級 一九〇三

白爲諧聲俗用佰按俗用佰非公从自作百亦非 脈幕也幕 布格切音伯十十為百總要一 行體中者徐曰五藏六府之氣分流四支也釋 至百復自一 草 方中亦時用之今不復聞此或者名稱 作高省文作西脈莫白切音麥 目 証 H 起策作高說文 體也本作鹹家作 脉 脉字毛氏曰字从月 為从白義晦 部百从一自會意 說久血理 文作派 王等 又不 之 分 同

微寒無毒下氣止過去熱除虚勞補不足 毛 亦時用之今不復聞此或者名稱又 久不敢廢也按六書客理者雖載在經 似首落花黄根 切 按唐書作柏脉根廟州殿貢之千金外臺大方中 脉根增本草綱目蘇恭曰百脉 說廷泥甚 水之邪流也从承取 **底令从水者誤也永古詠字及永爲永永音普** 直 是 日 西京原 根古亨切音跟說文水株也正 如達志二月八月米 那流義不當从永但 根出 不 根 同 肅州 傅不宜 日乾季時 也氣味苦 村目 巴 字 曲 承 西 從

九〇五

也从 者王篇 徐日章以詩言之一章也百亦成數會意字〇臉 名脈幕 根松 一白數十十為一百百白也十白為一貫 i 他 切正韵莫白切並音麥說文血理分家行 韵 血理也正字通 名 赤 正 會正韵並博陌切音伯說文十 並 灣豐 古痕切音 五臟六府之氣分流四支 也脈正字通俗脈字〇根 跟說文 水林也

仙臺萩 百脉根 处平野二多り有之地二付テ生ス苗ノ高サ三五 仙臺ハギノ如ニシテ小也京都大佛ノ前耳塚ノ 過二多シ本草山草上二出タリ實い菱アリテ 形豌豆花二似タリ色ョシ葉小二ノ三ツニ分ル 相生ス 脉根 トガハートモイフ 直 日 一 百麻根 花形大豆」花二似テ色ウコン一名 ミヤコクサ細草也四月黄花ヲ開ク花 和名コガチバナ 錦廣對益地 スコガ子グサ 一九〇七

百脉根 尺一並ノ末二三葉ラ付ク葉光り可愛其葉下二 黄花ヨヒラク槐花ノ形二似タリ子英ヲ結フ長 雅二出ス所ノ光風草ナリ此物古人ノ云へル水 此草毒アリ サー寸斗内二細子アリ根八能ク遠志二似タリ 云此ト同ジカラズ 黄慈十り又養慈二似テ毛アルモノモ木黄慈ト 单 ガ子メスキ 蓝 コガチバナ 壽華花 百脉根八俗名十十古名八 キレンゲ ミヤコグサ 鄆

仙臺荻 百脉根 百脉根 之當首着及莊老決明未知是否物 又キレンゲ 似タリ又キレンゲモ云洛陽加茂ノ邊二多シ道 ノ色ウスショシ 花開トキ此花モヒラクナリ数ノ花二似タリ葉 柔葉端微失三四月開正黃花狀如大豆花先哲以 戶 題 B 一 西歐級 一名外演高一二尺許葉似都枝子葉而 和名 コガチバナ ミヤコグサ 形黄芪二 又コガ子メスキ コガ子バナ 又ミヤコバナ 绿品 江戸方言 一九〇九

並端二七八花横蔟ス形モ荷花紫草花ノ ボシ草ト云處々原野二多シ葉首着二似テ黄花 メテ多シー根養生莖長七八寸皆地二就テ生ジ 荷花紫草ノ状ノ如シ五葉ゴトニ一處二生シ迎 州加 脉根 花葉ノ形ノ如二ノ薄小ナリ色八深緑三四月 エボシグサ戸 キツチエンドウ州 鎌倉鶴岡産黄褐色相雑モノアリ物 証 コガ子バナ ミヤコグサ コガ子メスキ ミヤコバナ キレンゲ 原野極 ガチグ

百脉根 苜蓿ナリ東壁所説苜蓿ハムマゴヤシナリ 色豆花り如り塗透志二似タリ先君子曰是真り センダイ荻 ノ大ナリ金黄色又褐色ラ雅ユル者アリ花後 下 草 臣 日 西麻椒 一名キツ子ノエンドウ斌處々山野二生べ花黄 ギノ葉ノゴトクニテ葉サキトガル ヲ結ブ長サ寸許生い青り熟い褐色ナリ 和名王ボングサ ハナ本黄豆ノハナニ似タリ 一名キレンゲ 天 一九二 江流 野

百脉根光風 脉根 花黄色豆ノ花二似テ小ナリ後細キ英ラ結 豪 花八黄色ナリ砂マギリノ赤土ニョシ馬糞ニ 細ク白色ナリ ĺĹ ミヤコグサ ハギ ミヤコグサ コガ子バナ林〇光風草西豚 葉八三枚以半テ豆ノ葉二似夕 種花毬ラナス物花紅黄色 原野二多シ宿根ヨリ生 引藥品字

九三

脉 網脉 声 サマゼ 十根 丰 枚 モ開リ 17 13 P つつガ チノ 十形月生 入脉 对 考本 百解被 リ豆比ソ テ ガチグスド 花り 和草 3 ゲ合 勤名 小二ゲ五花十 十 備 # 1 ガ 加百本百江百英元 チメスキ 根生色月葉 工 = 中ノレノ小生 ボシ ヤニ厚 1 テ並強ノ Ξ 一九三三 ガ 7 コシ花葉三 ゲ 一原六十枚根 子 カ野七モ脚叢

シ小草ニア蔓ラナス春黄花サ、ゲノ花ノ形ノ 古名八光風草下云尔雅及西京雜記二出野生多 ナス特生二メ根蔓ラナス地錦抄二仙夢ハギ 色二子花形異ナル物モアリ田説二仙堂ハギ 如夕穂ラナス初黄二ノ後紅色ラ帯モノアリ青 云今仙ダイハギハ教荒十二卷ノ為豆トス葉豆 如ク三月中旬黄花ヲ開サ、ゲノ如二メ穂ヲ É 能 アボシグサ A 松岡氏云百脉根八 俗名也

九一四

百脉根 り大豆」花形ノゴトシ首着ニセンダイ ノナリ ナッケル 豆 司 百財報 二似テウル 上總五井 センダイ 云京花又云黄蓮花黄金花近江花集 アタラズ首着ハムマゴヤシト云 ハシクヤハラカナリ黄花ヲヒラ 濱 渡之近邊土手 如豆花春月金黄本草 註蕪 草 किंग 本 正多 提 名議 トモ 方言

一儿一五

強志一名剛前大觀本草 海羊 藍味辛寒主陰痿絕陽莖中痛利小便益氣力 海羊藿 本草經日海羊藿一名蜀前味辛寒治陰疾傷中益 本草通串卷二十七 大 支 題 日 海羊臺 山草 富山侍從兼長門守菅原朝臣利保禁報 一九一七

[經浸淫隨理也从水至聲一日久雨爲淫余箴切羊 治 典 令人無子别名醫 祥也从竹象頭角足尾之形孔子曰牛羊之字以 海羊霍味辛温無毒主堅筋骨消療極下部有療洗 洛千葉 舉也凡羊之屬皆从羊與 本〇草大 堅筋骨消療療赤癰 丈夫久服令人有子名醫 集解 治羊藿 别録曰溢羊藿生上郡陽山山谷主 綱别 目錄 下部有淹洗出蟲 辛龍卡之少也从艸電 疏别 輯録 要〇 本 丈夫 服

一九一九

虚郭切說 具 草觀 陶隐居云一服此使人好爲陰陽西川北 平普御本 目本草 氏本草經曰淫羊霍神農雷公辛李氏小寒堅骨 日百遍合蓋食此藿所致故名淫羊藿神 名 日百遍合蓋食藿所致故名淫羊藿神農水草陶 弘景曰服之使人好爲陰陽西川北 覽草 部有淫 部有淫羊 弘農本 註草 羊

九二〇

修事一斤用羊脂四兩為度 薯嶺爲之使徐之 根葉修治數曰凡使時採仙靈脾以夾刀夾去葉 秋盡後細剉 雷公云凡使時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉四畔 氣味之才曰薯蕷紫芝為之使得酒良藥 草 花枝每一斤用羊脂四兩 味普曰神農雷公辛李當之小寒其 立 用羊 海羊養 觀才本藥 腊 相 對拌炒過待羊 也地大地 拌炒待脂盡為度 觀泉 本論 草 脂盡為度每 網本 一九二 本 四

臣禹 唐本注 皆 圓 氣味權曰 有俗名 海並 仙靈 錫等 亦可 II. 約田 云 仙 甘平 亦堅俗 胂 此草葉 謹 單 本唐 靈脾者 按蜀水 集解 可 用味甘平 觀掌 形 單 名 是 仙 恭 云 用 似人 淮羊 靈 也 曰 11. 本藥 所 一牌是 大唐 草性 主筋益骨藥 豆 藿 觀本 在皆有葉 而 網論 本注草〇 也 温 圓薄查 目〇 目 本唐 注 云 觀性 生 網註 开分 納田 處 亦 目〇 似人 堅 草〇 不 17. 聞 所 豆 水 而 在

淫羊藿 宇力 花 夫 氣 淫羊藿味辛寒無毒主陰 无支持 敬出 乎 久服 力强志堅筋骨消療療赤癰下部有療洗出蟲 宇泊蘇 五月結實乎 令人無子一 一陶 岐奈一名也未 名 理也從水星 日景 百往 可恰筋草一名 味微辛久 遍云故羊 九 以食 月採 名 於一日久 香之 名此 剛 止 赛絕傷 些中痛 之藿 根 前 利力久力 生上 百年亡杖 有 日 名 尔 1. 佐力 剛」 雨 乾 毒 郡 和本 前 陽 日 聚大 四 草 淫 名草 方同 月 Ц 臣 名 黄 出己 類 山 四 色尔 先靈 隐上居二 谷翼千 鍇 一九三三 日 大 随 方名 裨

中中 仙 形孔子日牛羊之字 其 脈 靈 霍聲呼郭及前文 俗 曰說禮者云羊吉祥也猶良及 補腰膝強心力丈夫絕陽不起女人絕陰無子筋 一毗草 子云 羊食此養一日百遍 名 理 i 仙 而 仙 浸漬也移今及羊群也從羊象四足尾 靈毗草是未 靈脾紫芝爲使得酒良治一 陶隐居本草注云淫羊藿和名 釋解 以 形舉 良語 故以名 多种 介云 也凡苯之 里川山 欠量 之一名剛前蘇敬 難未之少也從 位里 草栗和 屬皆從羊 切冷 **参**名類 宇 風勞 夜無 末木 臣

圖經日淫羊養俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江 膝 骨學急四肢不仁老人唇耄中年健忘又名黃連 **本 真 盖 事** 强心力以日華 華日 兩金乾雞筋放杖草棄杖草日華 陝西泰山漢中湖湘間皆有之葉青似在葉上有 年健忘一切冷風勞氣筋骨學急四肢不仁補 放杖草事棄杖草甲千 主治丈夫絕陽無子女人絕陰無子老人唇耄 栗稈根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色 遊車董 草子綱大 目明 两 金華田 本本草草 乾雞筋甲黃連 一九五五 祖 腰

**永葉晒** 苗高 色有鬚四 **並緊細經** 湖 湘間皆有 名三枝 黄 堪 猶 一二尺許根葉俱 乾 連 頭子 用蜀水草言生處不開 月 九葉草 冬不凋根似黄連關 關中呼為三枝 湖 扫 間白花亦有紫花者碎小 之莖如栗得葉青似杏葉上有刺 五月孫葉曬乾 湘出者葉 經集解頌 堪使 如小 九葉草苗高一二尺 湖 觀圖 豆枝莖緊細經冬 曰江東陕 中 本經 湘 水聲者良 草 俗 出 者葉如 呼三枝 大 獨頭子 西 泰山 か 九葉草 漢中 豆枝 不 根 許 五 紫 月 刀周 根

治冷風勞氣藥性 仙靈脾補腎虚與陽絕不起沒羊薑味辛寒無毒主 淫羊藿療風寒之痺且補陰虚而助 此草一日百合今通謂之仙靈脾及蟲 秋草關中曰三枝九葉草舊云西川北部有淫羊食 淫羊藿曰剛前曰黄連祖曰千两金曰 永康軍淫羊藿 案務尊師 B 五色 100 仙靈脾嚴 **竹州淫羊藿備急** 稱 陽〇 技水 草 乾難筋日放 淫羊養即

一九二七

主治 母乃惑乎不知此劑專助相火令人淫慾不休慾太 而主絕陽等症其爲補也明甚乃繼之曰久服無子 人無子每方去花細對拌羊脂四两炒脂盡為度 海羊霍味辛性温無毒入腎經主絕陽不起絕陰 育堂中作痛小便不利益氣力堅筋骨丈夫久服令 有子本草會編 則精氣耗經曰因 繁芝爲使得酒良一名 H 丈夫久服令人無子機曰無子字誤當 0 而强力腎氣乃傷高骨乃壞且 山靈脾 按 仙 靈脾入腎 不

九八八

專無 二三寸如杏葉及豆藿面光背淡甚薄而 大急 通 声一 達曹 淫羊養 水經釋名時珍日豆葉日養此葉似 名藿仙靈脾千兩金放杖剛前皆言其功力也難筋 此物補 **並共工**超 連祖皆因其根形也柳子厚文作仙 門之火無 公云及意 下於 如線高一二尺一並二椏一 水 後先 之衰校 理尤通集解時珍日生 細須 用呼羊仙 土 来 剋 脂質 生之 相脾 不 保其 靈此人騎日 极三葉葉長 大山中一根 阿齒有 能 之故 亦

一九二九

淫 甘 刺 才 羊 氣香 氣味時 也真陽 可 4 養味辛 酒夾茶黄月如數日 降 i 性 陽 也連開豆蓝今 珍 蜀色花藿並江 不 温 也 相 足者 不寒 乾四本素白葉細東 爲 苦氣 日 -甘香微辛 命 色如極陝 宜 鬚亦杏堅西 能益精氣 門 温 羊有葉髙泰 2 無 網本 毒 處食紫面 二山 要 目草 温 不此色光三漢 乃手 發 開草着背尺中陽别 明 水而碎淡一湘山绿 强 足 時 足 陽 摩洛小邊莖湖山日 陽 起 珍 者故獨有 三間谷雀 陰 明 日 更日頭細椏亦今羊 淫 良治經齒三有所養 三 少 焦 修羊冬薄葉李在出 陰 治藿不而長氏皆上 經 以以凋有 味 二日有郡 可

加 羊藿俗 損年 發達皷 用 頻舉意念妄為交 合故 也前 之如年少之人血 弱 切宜戒之乘 不 名 動 名 淫 Asla 相 一社 靈脾生 火凡意索 陰 御 言草 熱氣 多 不行光人 情疲欲子而 雷 郡 而 可 精 强 精 云 益毒 4 血 走 盛力 备 靈凡氣主 山 故大众方治 谷 耗 脾使力陰 羊 充者服 無其爲若 不 食之一 惟 一此樂之 一九三 無 子 2 夾仙骨 亦 日

聞 男子 水聲 俱有凌 脂 廊 健忘 羊每 者 冬 益 為 四介 陽 骨堅筋 不 美 雨用 不 凋 火 興 凡 俗呼為 揪 治 炒 製 用羊原本 女人 脂 增 力 須 强志久 先 始草 絶 三枝九葉 爲度羊 名 董細而 陰 酒浸過曝乾 剛前 不產 服 食貪合故 堅 有 都 俗 老 也但 名 損 景昏 剉 明 生處 碎 載 此 著 對 本 和 拌 名 所 經 除 不

九三二

花作碎 寒一云性 缺又似菜豆葉亦長而光稍間開花白色亦有紫色 郡 并永康軍皆有之今密縣山野中亦有苗高二尺 金乾雞筋放杖草葉杖草俗又呼三枝九葉草生 並似小豆並極細緊葉似杏葉頗長近蒂皆有 郡 陽山山谷及江東陝西泰山漢中 小獨頭子根紫色有鬚形類黃連狀味辛性 救 全書 飢 温無毒生處不開水擊者良事薄紫芝爲 株嫩葉煤熟水浸去那味淘净油塩 湖湘介州等 冤 九三三

聞 俱有凌 水聲 男子绝 健忘 者 四斤 冬 益骨堅筋增 陽 不凋 雨用 不 興 火 凡 辛氣寒 治 排 俗 沙 呼為 製 脂 女 力 無毒莖細而 須 **严**為度 先 三枝 絶 强 志 陰 酒浸過曝乾 名 九葉草 不 久 岡川 產 食 服 貪合故 堅 都 俗 老 也 名 景昏 剉碎 但生 圓 明 載 此 處 著 對 本 相 名 拌 所 經 除 不

花作碎 之使 寒一云性 缺 許 郡 并 並 郡陽 又 金乾雞筋放杖草囊杖草俗又呼三枝九葉草生 似 似人 永康軍皆有之今密縣山野中亦有苗高二尺 莱 救 山山 11-小豆莖 温無毒 豆葉亦長而光稍間開花白色亦有紫 飢 獨 頭子根紫色有鬚形類黃連狀味辛 谷及江東陝西 綠嫩葉煤 極細繁葉 選羊養 生處不聞水聲者良事讀紫芝爲 熟水浸去那味淘净油塩 似杏葉顏 泰山漢中湖 長近蒂皆有 湘介州等 瓦 一九三三 性 色

仙靈脾 并 並 雨乾雞筋 作 碎小 似茶 永康軍皆有 似 性 小豆 山 並 獨 豆葉亦長 山 並 谷 本草名淫羊藿一名 放杖艸葉杖草俗 其 無毒 頭子根紫色有鬚形類黃連狀 及 極 細緊葉 生 之今密 江東陝西泰 而光 慮 不 闡 稍 熟水 縣 似 杏葉類 山 間開花白 水聲者良著 浸 4 野中亦有苗高 又呼三枝 剛前 去 漢 那味 長 中 色亦 俗名黃德 近蒂皆 湖 蘋紫芝為 九 淘 湘 味辛性寒 禁 介 有紫色花 有一 二尺許 草 州 祖十 等 生 缺 君尽

二極一极三葉長二三寸青似杏葉及豆葉面光背 連祖一名三枝九葉江東陝西泰山漢中 亦有紫花者碎小 有之生大山中一根數莖莖粗 棄杖草一名千兩金一名乾雞筋一 根葉俱堪 淡甚薄而細齒邊有刺根紫色有鬚四月中開白花 用生 統草 100 名仙靈脾一 處不聞 光羊童 獨 頭子五月米葉晒乾根 水聲者良性辛寒無毒治 名仙靈皉 如 線高一二尺一莹 名放杖草一名 名 剛前一名黄 湖 如黃連 油 間 皆

九三五

麥絕傷 筋骨彎急 淫 絕陽婦人絕陰老人各 羊 復甚擅羊以刀 並中痛 四肢不 問得草藿脂夾 矣其生即盡去 仙 時仙萬四 靈 補 譜群有靈度適 腰 戸脾 仁 膝 味 芳羊脾真枝 久 卷中 辛氣 **擅滇陽**每 服令人有 强心志益氣力堅筋 氣中 车 以鄭足斤 温 健忘一 酒醫者羊 無毒云寒者 炒極宜脂 子〇 過言之四 製 即其 切 典 用 冷 香謬 故 骨男 呼几 風 余填 誤 勞 服者養許仙使 用 氣 之俗云鄭靈時 子 不

羊

胎

炒

又

不

头

去

刺

命

門

治

男子絕陽

不

必

治

陰

產

却

老

景春耄除中

年健忘益腎堅筋

其補 人絕陰不產者乃訛爲也淫羊藿補 盖男子絕陽不能生女子絕陽尚可產也水草言 增力强志補命門又不大熟勝于肉桂之功近人未 可朝夕吞 則絕陰無陽何以生育乎此等藥中年以後之人 少異男子命門寒則陽 知也夫男女錐分陰 子精極而能施女子又精熱而能受倘 立 男女之陽則彼 THE STATE OF 服無幾無子者可以有子而本草又戒 当 \_ 洋羊曹 此之 陽而五臟六腑正各 不舉女子命門寒則陽不納 化生不息陰中有陽則 陽而不補陰 謂補其絕陰 相 王 同並無 女 取 正 男

一九三七

補命門 稿 然 如公花之蓝者以并學 回 舉典 有形 女子又未常不 服淫羊 不 村宜又何 之物可以 故 2 31 火故 知 養則 内 1 其 命 與絕 門有 能 待 不 痛 可驗也女子無 興 相 回 驗女 陽 矣然此人 陽 火 而手指 久 也 然 始 而 而 子無 若 男 有 吉 不 女子又 之也命 子 72] 損哉○或疑淫羊 探矣 有 以手 陽 無 陽則 陽 則 形 從何 門有 道 指 玉 則 小腹 之勢服 爐 蓝 不 才目 處驗之 火者 即 之有 可 採 以歐 必其 服沒羊 胎 董 2 胎 初 乎 也 当勿 而 服

哉 腎之外: 之中 者無命門之火也無命 旺 出一十 0 乃命門 或 又安可教 而 則堅也以此相驗斷不爽矣而子更有說無 問 精之口 淫羊養補命門之火也 不在腎之餘 中 之火 補 命門之火者宜于男子 1% 衰命門火衰 也 县为 **年交婦人之悠火盛** 在年前 寒則縮 肝 又 水之旺肝 何 門之火原在野之中 必求驗于男子陰 而 無 温 補 則伸 水 以 命 安 HE 門之 猶 而 龍 者 則 不宜 男子 悠火 非 雷矣而 命 火 于婦 陽 又 門 而 在 不 之 火 坳 腎

一九三九

之虚 男子之陽多用之于九内未開用之于湯剩不識 淫羊養婦人用之又不止温補命門也更能定小 痛去陰門之癢幾子宮之寒止白帶之濕豈可 火安在淫羊藿但宜于男子而不宜于婦人哉 利于男子而不用之于婦科哉○或疑淫羊養 不能 補命門之火引龍雷而下安于腎宮而大無浮 治法涡肝水之火乃一時之權宜也 可見婦人又必須補命門也婦人既實補命 生火 又何制哉往々有 思男子而 用 不既平 不可得 况

三新本 鍋盛 当 七刀 以流 水 煎 爬 編草 用 リン人 F 田田 禮 水 中 又 2 于 2 E 可 泡 輕 之 再 以 最 九 則成膠 蒸煮 用 100 色淡為度去 者 便 红 而 内二日大 因 不 之手日 而 附載 便 獨 女口 注羊畫 蜃 入箱中也 不 17 可 之用淫羊藿每次 糊 渣將 藥 湯 沙 用 鍋 煮 于 劑中 用之子湯 投 湯 濃 鐸 鹿 汁 千世 角 實有煎當 至 調 漫者 再 服 膠 酸 省 煎 佳 取 先 之不 甚 其 The 即 女口 糊 觔 2 粘 取 72] 干三 一九四一 法 起 丸 也 乃 畧 用 備 候 又 用 又 操 于 妙 多易 添 碎 沙 冷 于 11

勞氣 淫 益 淫 陽 合 陽 同 良 羊藿 沙族 羊 食 也辛 精氣堅筋 草增 主 養 此藿 妙 四肢 備訂 得 道 劑 以 要本 辛香甘 所 构 潤 天 不 力 骨 腎 地 虚 祀 致 仁 金土 -3-故 燥 麻子 利 陽 內從 奶 温 名 水足 1. 温 去 入 2 便 學夢遊 3以 枝 崧 益 陽氣入心 名 治 肝 羊 陽 仙 腎 絕 五、 味 氣 胎 靈 補 陽 不 脾 子 爲 命 北 拌 不 興 肝 炒 便 牛 補 北 PH 命 滕山 部 腎 絶 赤 明时 4 有羊一 藥爲 門之要藥 陰 經可升 三珍 东英 不 焦日 產 使 爲 得 冷門足 12] B 風 降 藥陽 酒 補 百

淫羊藿 益食此 子老人各耄中年健总治陰痿莖中痛益氣力堅筋 **梅並此之** 又 骨 有子茔 名 云得 14 切冷風勞氣補腰膝丈夫絕傷不起女人絕陰 丈夫久服 靈 脾俗 草 女口 酒 良〇 聚 所 台八十四管性 令有子消療症下部 桿 號為三枝 致 服 准年養 故 五 月採葉 名淫羊 此令人好爲陰 九葉草生山野葉似 霍酒洗 温平云 肠 乾 生 有瘡 味辛甘云無毒主 處 陽年一日 林田 剉 不 焙 聞 洗 用本寶 水 出 T 聲者良 杏葉 虫 百 遍 0 合

一九四三

同 家畜易兒為羊一按說文羊祥也从十象 淫余勒切音壓說文淫沒強隨理也徐曰隨其脈 牛 形引孔子曰牛羊之字以形樂也鄭樵訓羊與說文 而浸渍也〇从壬正鍋 羊藿一名 也 羊 孔並無 水草引量子日羊祥也 七四舊本 非獨羊為祥也羊 ii 仙 此 語說文 靈牌一 省作羊載 名放杖草一名剛前言其功 本 頭 俗作海 草 為小于牛非并能盡象其 六画 故古禮川之 曲說不足信闕可也水作 誤也董呼各切音霍淫 始非羊移長切音 按 頭角足 祭寶東用 尾 开之 理

也一 九葉草柳宗元文作仙靈此人勝曰此以其能補 杖草 少也未詳家作體俗别在 也蜀水草言生處不聞水解者良〇説文作產小之 養是也按人臍曰此以此 山 技儿葉草 靈脾 行京杖草一名千兩金一名乾難筋一名黄連 名執錐筋一名黃連 棄杖草 124 . 柳 宗元種仙靈此詩註云水草所謂淫羊 剛前 推奉董 千两金 水草綱目淫羊藿一名放杖草 通正字 祖因其根形也又名三枝 物補下也今通作 乾雞筋 黄連祖 十五 脾 一九四五 放

浸淫 爲美藍鐸次清與藿同入聲藍忽郭切荒入聲應蓋 淫侵清濁夷令切 皆言其 7 郭璞云今鹿豆也廣韻豆葉又香草字 爲群犬爲獨羊以瘦爲病故贏从羊羊貴大故羊大 清獨移童切音陽柔毛畜陸個云羊性善羣於文 清 名三枝九葉草一名剛前放杖棄杖千兩金 自 職理也○从五一六書正鶴俗作海城並非羊 異録侯寧極藥譜索籍尊師仙靈脾也事物 並 功 也維筋連祖皆因其根形 日 亦平聲通也亂也好也益也說文 也 豪箭尊 岡川 前

屬也 古 15 文 T 本 切 字 唐韻 淫 字康 虚 韵 理 金 郭初 也徐 會 下作宣西 本 字 初 五 正韻移章 其脈理而 經文字 功皆 正 名 浸漬 放 經典 切音陽 設食 亦此 也羊 相承 切 藿故 王篇 並 也 名 隸

一九四七

辛寒無毒補腰膝强心志益氣力堅筋骨治老人昏 葉曬乾如黄連根葉俱堪用生處不聞水聲者良 鬚四月中開白花亦有紫花者碎小獨頭子五月採 山 墊中年健忘一切冷風筋骨學急四肢不仁久 兼及豆葉面光背淡甚薄而細歯邊有刺根紫色有 線高一二尺一並二極一 有子集源五言古詩增唐柳宗元仙靈此窮 漢中湖湘間皆有之生大山中一根數莖莖廳 名黄連祖一名三枝九葉草皆言 南 極三葉長二三寸青似杏 其 江東陝西泰 服 令 關 性 如

自養滿氣劇囂煩隆冬乏霜霰日夕南 吾足幸及兒女奔別録原製用凡使時呼仙靈脾 採眼杵臼通夜喧靈和理內藏攻疾貴自源擁題 即吏為我擢其根蔚蔚遂充庭英翹忽已繁晨起自 靈樂近在 庭際曳踵不及門門有野田吏慰我飘零魂乃言有 霧伸舒委餘暗奇功苟可微寧復資蘭流我聞時 草鱼与二 且 一氣中夜存能令深深息呼吸選歸跟疎放 以藥餌論麥者不忘起窮者學復言神哉輔 湖西原服之不盈旬蹩磷皆騰霧作笑前 風温杖藜 干七 逃 固

一九四九

仙 夾刀夾去四邊花枝每一斤羊脂四两拌炒以脂 爲度真陽不足者宜之 一方酒一斗浸三日逐時飲之 靈脾禁色青似杏葉上有刺並如果科根紫色有 仙靈脾唐放 四月開花白色亦有紫色五月採葉暴乾 証 和名字单岐奈又称 井 出所州及泰山味辛寒無毒圖經云俗 杖草 棄杖草同 療治仙靈脾酒用淫羊 也末土利久左增補 芳廣 譜群 千两金同 府 志州 名

淫羊藿 草上间 陽 所在皆有俗 西 仙靈脾生上 一名 九 :相 問皆有之葉青似杏葉 北 唐本註云此草葉形 一名 棄杖草同一名仙靈郎 部有淫羊一日百遍合益食養所致故名 城 千兩金月一名乾雞的 淫羊藿陶隱居云服此使人好為陰 名 郡 仙靈脾者是 陽山山 本神草 谷 似 ~ 江東陕西上 也 上有刺並如栗桿 小豆而圓薄莖 屬大 刷前时 經草 上列 俗名異 一名 淫羊藿 北五 亦

如杏葉及豆藿面光背淡甚薄而細齒有微 有蘇氏日今江東陝西泰山漢中湖湘間亦有李氏 葉俱堪使西經 林葉曬乾湖湘出者葉如小豆枝葉緊細經冬不 色有鬚四月開花白色亦有紫色碎小獨頭子五 如線高一二尺一並三椏一椏三葉葉長二三寸 极似黄連關中俗呼三枝九葉草苗高一二尺許 根數查細堅高二三尺一並三椏一椏三葉長 豆 别 録曰淫羊藿出上郡陽山山谷今所在皆 淫羊藿生大山中一根數莖莖 刺東壁李

那并永康軍皆有之今審縣山野中亦有苗高二尺 兩金乾雞筋放杖草棄杖草俗又呼三枝九葉草生 以 凋 太年 題 日一 臺董 以 有刺四月開花白色亦有紫色者醉小獨頭經冬不 二三寸如豆藿葉如杏葉面光背淡邊有細齒薄 郡陽山山谷及江東陝西泰山漢中湖湘沙州等 夾刀夾去葉四畔花枝用酒浸暖乾用明倪朱護 形 仙 根似黄連色紫多鬚羊食此草而淫故曰淫羊 靈脾本草名淫羊藿一名剛前俗名黃德祖千 似茶也蜀本草言生處不聞水聲者更良修治 无

一九五三

本 章 证 书

之使 花 許並 寒一云性 缺 農明 作碎小獨 又似菜豆葉亦長而光稍間開花白色亦有淡 枚機採嫩葉煤熟水浸去那味淘淨油鹽 似小豆莖極 書謹按黄德祖本草作黃連 温 無毒生處不聞水聲者良薯預繁芝為 頭子根紫色有鬚形類黃連狀味辛 細緊葉似杏葉頗長近蒂皆有一 祖 類庶 纂物 調 性 食 色

有

之自清來貨者皆陳久之

物妹乏氣味不堪用

五

芝甘

爲辛

使温

得山

良淫羊藿令之碗草

也山谷

六月永之陰乾色青味全本

襟草

一九五四、

亦紫花者碎 光背淡甚薄而細齒有微刺經冬不 蓝二極一極三葉其葉長二三寸如杏葉及豆藿 羊藿生大山中一根數益其莖粗 淫羊藿 乾雞筋 **大直自** 羊藿 黄連氣味其温能益精氣堅筋骨三焦命門藥真 仙放 黄連祖 靈杖脾草 院草十云畿内處々二多少大和 仙 靈脾 11. 並棄 獨 同杖 頭子五月采葉晒乾根紫色有鬚 草雅和 放 三枝九葉草 杖草 爾 棄杖草 女口 岡川 凋 線高一二尺 前 四月開白花 千兩金 干 水 綱 淫 面

一九五五

益精氣長肌肉助筋骨及婦人血禁失音小兒驚風 智慧明耳目寧怔忡定驚悸利九竅治健忘壯陽道 達志味苦性温無毒入心野二經補不足除那魚益 尽猪肉生蔥冷水殺天雄附子毒葉名小草主夢泄 心用得茯苓冬葵子龍骨良畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤 心痛氣逆茫 桉 忤皮膚熱面目黄久服悦顏色延年甘草湯泡去 都治 達志苦入心經温 有方 雷 華九禁虚損事壓精遺本 公云遠志凡使先須被去 能滋腎而不足等症咸水

八五六

淫羊藿 廷郎 花 華草ノ名アリ春花ヲ新芽ト共二出ス甚タ細 鋸 ニシテ白シ又繁花 白花ノモノラ午鳥サウト云 枝二三葉以、都于九葉也故二本草二一枝 齒ヲ剪ミ去ルベシ リモリ 小各種アリ裁テ品 漢渡八陳久和ヲ用ユヘシ二種アリ紫 仙出 サイカ リサウー名クモキリサウト云 アリ紅花 々可見本草 索箭尊師 アリ 用 黄花アリ茶 花 脾仙 ル 1 靈 十四過 一九五七 F 仙 靈 皮 11.

| 冬モカレ                 | 仙靈脾              | 功用同之本 | 可考一説           | <b>ラ、ラシ</b>         | 種アリコ               | トテ枝三                | + 17              | 淫羊藿         | 一 |
|----------------------|------------------|-------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|---|
| 冬モカレズ常青モアリ 茶二モ仙靈脾上云同 | イカリサウ            | 會本華   |                | 、ラシト云八非ナリ萱草二似タルモノナリ | アリ江戸ニテクモキリト云工十山二産ス | トテ枝三ツ葉九ツツ、二付テアリ花紫白ノ | カリ花氏云ハイカリニ似タリ三枝九葉 | 渡ノモノ古シ和ニモアリ | 串 |
| 小 茶二                 | イカリサウ又名クモキリ草種類多シ |       | 横川ノ邊ニアリ難眼草ト云モノ | り萱草二、               | 七十月十六              | ツ、二付テ               | イカリニ              | ロシ和ニモコ      |   |
| 七仙靈脾上                | 干川草種類            |       | 難眼草十云          | 似タルモノ               | 工人山二產              | アリ花紫白               | 似夕り三枝             | 1           |   |
| 云同                   | 多シ               |       | ムモー            | ナリ                  | 圧ス                 | リニ                  | 九葉                | カリク         |   |

之 戶 更 片 達量 周ト云モノ是ナリ物類 紫花ノモノ所在多シ又白花ノモノアリチド 枯ズ蘇頌日湖 ナリの南山産葉厚强ニシテ光澤アリ冬ニ至テ 又大小り別アリ〇一種 サウト云又淡紫色ノモノ青紫色ノモノアリ 名アリ救荒本 イカリサウ 和名不力りサウ江戸方言一クモキリ 相出者葉如小豆枝莖緊細經冬不 クモキリサウ在家 黄花ノモノアリ甚希 一九五九

バナ城州大 黄色白色ナル者アリ京師二八淡紫色ナル者多 端上二曲リテ花ノ中ハフトク高ク鐵猫兒ノ形 カリガチサウ州 地二生ス春分後舊根ヨリ莖ヲ抽テ出ス長十尺 ノ花四辨辨内二細長キ蓝辨二旁テ四二出ソノ 許柔軟二直ナラズ上二數花ヲ連子皆倒無スソ 二似夕り大十八九分淡紫色又深紫色藍紫色淡 编奏 豆 サンシクヤウサウ カナビキサウ豫 仙靈皮無赤深山背陰 名黄德 テンド

一九六〇

バ淺緑色又紫斑ナルモノアリソノ形長楷二 **人**直見日三 董 り冬升經デ凋でズ紅紫色二慶ズ花戸二唐種 硬ク端二一尖アリ後二两尖アリ周圍二細刺 リ名アリソノ葉初出ノ時色淡紫ラ帯ブ長スレ シ莖コトニ三枝枝ゴトニ三葉故二三枝九葉草 花漸り開り時以其根下ヨリ新葉尋テ出び凡ソ 多シ白色ノモノハチドリサウ同名ト呼ブ俱二 り白色ナル者少多別紀州江州二八白色ノ者 根數葉ソノ重細ク硬ク光澤アリテ栗程ノ如 重

一九六一

此草江州二自生アリ 異ナレに必シモ割品ナラザルすい通シ用工ル 三ナ陳久和産ノ業三ナ新シイカリサウノ花ハ 船來ノ者二異ナラザルすい此品真物タルベシ ナリ花八集解二碎小獨頭ト云ノ文二等シ葉ハ 開ケすい色浅シ イカリサウノ花形ト大二異 生ス纏二枝アリテ菘藍花形二似タリ初八紫色 シ六葉ノ端二四出ノ小花數多ク糖ヲナシテ直 淫羊をト呼ブモノアリ葉和産ョリ長大二ノ厚 南道 市中二販り者舶來ノ葉

大声員戶一選者 淫羊藿 仙靈脾 紫花イカリ草 白花チドリ モ可ナルベシ本草綱 三有り箜葉共二カタシでタ白ハナアリニシナ コイムラサキウス紫アリ葉チイサク葉本ヒズ イカリグサ 江戸ニテ クモキリト云物類 トモ草二大小アリ大イカリ小イカリト云館水 淫羊養花アリ花ノカタテイカリノゴトク色ニ 多仙皮 海羊霍十一四幹名為鏡 是五 一儿大三

| ナリ和名カリナリ和名カリ | 村九葉草 インョウクハクナリ ○仙靈郎 | ョウクハクナリ ○索箭専師 インョウクハ連祖 インョウクハクナリ ○乾難筋 イン | 草塘 ○放杖草 インョウクハクナリ ○黄 |
|--------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------|
|--------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------|

淫羊養姓 淫羊藿 此本全出於會編之後亦因循而誤者不足徵耳仲 汪機之說作有子者誤矣又朝鮮本證類作有子益 無子按千金異及右方書所引悉皆作無子東壁從 部ノ產大葉ノ者可用本 女而精耗散故無子可謂能解本草者矣本草 クモキリサウが半金方 曰丈夫久服令人無子者因陽旺則陽道數舉 声 其花紫白黄紅ノ数種アリ處々有之南 別録丈夫久服令人有子證類作令人

仙靈脾 生シ並兩岐アリ一岐ハ花枝一岐ハ葉枝ナリ 和羅蘭甸 アリ一枝三葉ツ、付り一並九葉ラナス整細 カリガチクサ 硬り花穂ラナシテ高サ三四寸形イカリニ似 形山藥二似テ小二ノ周圍二細鉅齒アリテ細 書全 リカチクサ ヤマドリクサ 本草和名 ウムリカチクサ ヤマドリクサ 本草和名 ウム 車 按ニイカリサウ數種アリ春三月宿根ョリ 豆 漢名一名 和名 イカリサウ クモキリサウ 淫羊藿中山具總圓葉龍芽召 葉

本年 1 B = 查查 ソ深紅色ナルモノアリー種葉同り花純白色ノ 水凋山高サー尺余花ノ形八常ノ品二似テ大二 り花白色微紫色ラ帯ルモノアリ花枝多シテ中 チドリサウト呼ト云へり 山ノ産ハ淡紅色稀二深紅ノモノモアリ花謝 二五辨ノモノ雑リ関ク一種葉澗大二ノ圓う冬 蒙從テ數葉叢生ス一種葉稍小二メ白花ノモノ アリ蘭山云勢州江州紀州二八白花ノモノ多シ 辨淡紅色亦為人足二似夕り武州高井戸道灌 一種葉い常ノ如ニ 美

一九六七

ルすハ此品真物タルベシ此草江州二自生アリ 大車班片 モノ是ナリ蘭山云葉ハ舶來ノモノニ異ナラザ 蘇頌説り所ノ冬不凋開中呼為三枝九葉草下云 モノアリ葉長三四寸ハ、二寸許深緑色二ノ光 モノアリコレハ冬枯ル一種漢種ノ淫羊藿ト呼 ニノ一莖二葉ラ生シ高二三寸花白色六七辨 ラナシ淡黄褐色甚小二ノイカリサウニ異ナリ 澤アリ花穂ラナシテ始紫色ラ帯テ開りすい呼解 云云又一種肥後」能本二産スルモノ葉甚少

一九六八

サウ 名和實中 鈔名問山 同和 大 直 通 声 董 淫羊藿 家二テ梅サキノ淫羊藿ト呼刀救荒 リテ毛刺アリー枝三葉ツ、付キ一堂九葉ョナ 數種アリ三月宿根ヨリ生ス莖兩岐アリー枝 花ナり葉ノ形山藥二似テ小二メ周圍二細齒ア 三四分形茉莉二似テ稍小ナリコレラ江戸藝 ホンクト戦 盤名 エヒメシユム前 和名 ウムキナ本草 一名圓葉龍芽品相黃德祖教荒淫陰藿 イカリサウ クモキリサウ チドリ ヤマドリクサ本 ませ

一九六九

井戸道灌山ノ産皆コレナリ稀二深紅ノモノ 二似于四瓣淡紅色又鳥足ノ形二似タリ武川高 ス整細り堅力花穂ヨナシ高サ三四寸形イカリ リ一種葉小二メ白花ノモノアリ蘭山云勢州 ナリ白色二微紫ラ帯フルモノアリ一種葉甚湖 アリト云云一種葉八常品ノ如ニシテ花五辨 トキハ此品真物タルベシコノ物江州二自 種ノ淫羊を下呼モノハ舶來ノ葉二異ナラザ 江州二八白花ノモノ多シチドリサウト呼ブ 紀

九七〇

コレハ冬枯ル一種漢種ノ淫羊藿ト呼フモノハ 大 年 色 日 一 美華 九葉草下云二符合入此物藥用二上品十川又一 澤アリ花穂サナシテ紫色サ帯と開クけい碎辨 品ノ如り紅紫色ナリスコレニ白花ノモノアリ 大ニシテ高サー尺餘二及と冬不凋花ノ形八常 淡黄褐色甚小二ノ形イカリサウト大二異レリ コノ物蘇頌ノ説トコロノ冬不凋關中呼爲一枝 一葉ノ大サ三四寸ハ、二寸許深緑色ニシテ光 肥後ノ熊本二産スルモノ葉甚小ニシテ一些

一九七一

サキノ淫羊藿ト呼つ本草 才 章 莊 再 テ光澤アリ 春月葉トモニ穂ヲ生シ紫色ヲ帯 其一葉ノ形秋海棠二似テ硬ク周リ二較刺アリ 浴羊藿 形茉莉花二似テ小ナリコレラ江戸藝家ニテ梅 二葉ヲ生シ萬サニ三寸花白色六辨大サ三四分 ブ開クトキハ淡黄褐色イカリサウノ花ト大二 ナリ蘇用二上品ナリヘイカリサウ 葉並 餘花八常ノイカリサウニ似テ紅色肥大ナリ 漢種ナリ高サー二尺三枝九葉リナス

シ花六瓣形葉莉花二似テ小ク白色イカリサウ 肥後」熊水ノ産ナリ苗甚小二メ一並三葉ラナ 了 辨二テ淡紅色り物 一種 此品八常ノイカリ 以下三十和産ナリ 種 り花八四瓣形イカリノ如ク紅色ナリ 一種 サウョり苗葉トモニ小り花白色ナルモノ 花小異ナリ是ヨ江戸二梅ザキト呼フ本草 草題 戶一 章曹 處々山中ニアリ三枝九葉ラナシ苗葉小ナ 葉莹肥大ニシテ白色ノ物 一種イカリ 一種 穂ノ止りノ花八五

草二」花形别也可爱其外冬蒙枯ル、モノ也大 葉冬モアリ草立小ニノ花形野生二似テ紫ト 生アリス叡山及越後其外山ノ陰地二生スル ナス不足見小野氏漢種ト不異モノ江州二自 本 トアり見ゴト也梅咲アリ肥後ノ熊本ノ産也小 枝九葉草下云野坐多中春花习開深紫色上淡紫 淫羊藿 色也漢種八大葉ニシテ冬モ業アリ小白花穂 小葉漂紫淡紫白等數品也百花天 草 道 イカリサウ 葉三枝九葉故二一名 A 白 = 然 ナ 物

サンシクエフサウ 猫草此 者產於東奧諸山今 戶見 本草和 奔近野生者花紅而冬月枯萎又有冬 マードリグサ 名云于武義奈又云山鳥草俗 藥品出若 又有黄花花 イカ 三年 リササ 稍 不

一九七五

ウ氏唐種ノ淫羊藿氏呼モノ真ナリ大葉ニシ 是當俗稱五草綱 清陳光漢答中山吳總志書云白花者是淫陰藿想 小又有三枝六葉白花者根無塊薩摩方言千島草 イカリサウ クモキリサウ江 〇インイヤウクハク 海羊を演れいかずキ ナラズ和産多シ花戸二穂ザキノイカリサ カリ 學題等 遊 カリサウ的来多シ然レモ皆陳久二ノ 九

蓝瓣ニソウテ四ツニ出ツ其端シサシ上ニ曲 仙靈脾 即淫羊藿 イカリ草 クモキリグサ 通用ス圧可ナルベシ日用藥 ノイカリサウノ葉ニノ淫羊養ノ類ナリ小葉 リ新芽ラ生ス高サ七八寸ヨリアニ及ブ柔軟ニ 力ズ藥舗二間和ノ淫羊藿ト稱シ唇モノハ尋常 直立セス复月淡紫花ラ関ク四辨ノ内細長ノ 三四九葉草 山谷陰地二生又春分後舊根ョ シニ是ヲ自ラ裁テ新ナルモノヲ採用ルニシ 臣 自 學 達意 王

一九七七

八冬二至テ葉枯レズ自生ノモノハ冬二至テ葉 伊吹山二自生アリ藥用二佳ナリ教荒水 品類甚多シー種唐種ト呼者アリ繁長大二ノ花 ハ尋常ノ草ョリ小ニノウシ異ナリ即本草蘇 二白花黄花紫花アリ葉を亦三四九葉ニナラズ 鐵猫兒一形二似多川故二十为川草上云又加州 云有紫花者碎小獨頭子云云是二符合人 一種近江ノ産ニ冬葉ノ枯ザルモノアリ花 ü 三枝九葉草 仙靈脾 類多シ漢 71]

淫羊藿 普氣味且研此草發生時候及開港宣符于醫書故 一二尺一莖三極一根三葉故關中呼為三枝九葉 禁上有刺根紫色有發四月開白花亦有紫花者高 生苗至三四月開花 一莖生一椏一椏生三葉莖細如線葉有微刺初春 名之至其製用則詳載在網目要如周 在 鱼 多一 造者 家潘貞 卜相 クモキリサウ生山谷高尺許一根生數型 同シチ板 是淫華藍也視其所生之處察形色 海羊董整細而堅葉青似杏 淫羊

一九七九

藿大與陽道能補 國之淫羊養第中國用葉餘無他見交鄉陽補陰其葉去針可用此是藥也疾馬萬 才 並生二椏 氏監爲俗名淫陰藿先生以 又名白花草葵好潘 〇淫陰藿 淫羊藿種類 溪卯 並 馮 754 チドリサン 觀 此種名爲淫羊霍其性 极生二葉三 但藥性有陰 腎經用葉蓝根 ウ種 辰貞 亦 四月開 生 陽之别耳九 為何如己 陰地春生苗高尺 稱淫羊藿 不用即 花 温 媛能 二種 俗 履辰 陳军太 名淫 仁周 閩 **吴之** 美良 淫羊 治 係 陰 助 此

本草通串卷二十七 三月開小白花形如船破又有繁花者葉並可謂淮 羊藿子然花形不載本草物品 要霧草 一名破草高五六寸莖細葉似猿灣水葉 一九八一

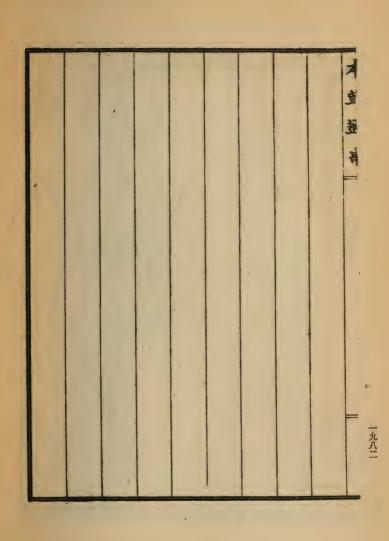

仙茅 本草通串卷二十八 矛聲莫交切說 留公曰凡採得後用清水洗令净刮上皮於槐砧上 下年 員 声一 仙诗 長生傷去从人从惡思亦聲相然切留管也从州 山草 富山侍從兼長門守管原朝臣利保軍 一九八三

用銅刀切豆許大却用生稀布袋盛於鳥豆水中浸 切豆許大以生稀布袋盛於鳥豆水中浸一宿取出 治數曰然得以清水洗刮去皮於槐砧上用銅刀 宿取出用酒濕拌了蒸從已至変取出暴乾勿犯 班人緊觸 酒拌濕蒸之從已至亥取出暴乾勿犯鐵器及牛 長生者傳去也從人舉聲息運反然管也從州 人發養地長輪〇 並 目。

釋名珣曰其葉似茅久服輕身故名仙茅梵音呼為 筋力填骨髓益陽不倦用時竹刀切糯米泔浸 平宣而復補無大毒有小熱主丈夫七傷明耳目益 阿輪勒险集解 補暖腰脚清安五藏强筋骨消食久服輕身益顏 自武城來蜀中諸州皆有葉似茅故名曰仙茅味辛 色多歷梵云呼為阿輪乾险味甘微温有小毒主 海藥云生西域養細有筋或如筆管有節文理共 大觀 **性題戶** 珣曰仙茅生西城葉似茅其根 = 一九八五 本海 色 風

有節或如筆管有節文理黃色多涎自武城來蜀中 黄色不結實其根獨並而直大如小指下有短 秧高尺許至冬盡枯春初乃生三月有花如施子花 諸州亦皆有之今大庾嶺蜀川江湖兩浙諸州亦有 主治治一切風氣補暖腰脚清安五臟久服輕身益 暴乾用衙山出者花碧五月結黑子氣味狗日甘微 根相附外皮稍粗褐色内肉黄白色二月八月乐根 之葉青如茅而軟且暴潤面有縱文又似初生機 温有小毒又曰辛平宣而復補無大毒有小熱小毒 证

会田 肉

櫚

大直通 事一 仙茅 能食腰脚風冷擊痺不能行丈夫虚勞老人失潮 名茅瓜子一名婆羅門参仙茅傳云十斤乳石不 仙茅味辛温有毒主心腹冷氣不能食腹脚風冷學 釋名獨茅開茅瓜子開婆羅門參主治心腹冷氣不 颜色丈夫五勞七傷明耳目填骨醋 器及牛乳二月八月採根開實本草〇 斤仙茅表其功力爾生西域及大庾嶺亦云忌鐵 強記助筋骨益則膚長精神明目一名獨茅根 不能行丈夫虚勞老人失溺無子益陽道久服通 三 一九八七 及

子益陽道久服通神強記助筋骨益肌膚長精神

目開實本草〇

仙茅味辛温有毒主心腹冷氣不能食腰即風冷學 不能行文夫虚勞老人失溺無子益陽道久服通

氣益房事彭祖單服法以米泔浸去亦汁出毒後 日華子云治一切風氣延年益壽補五勞七傷開 強記助筋骨益肌膚長精神明目開資本草 周 無

妨損日華本草(

修治大明日彭祖軍服法以竹刀刮切糯米泔浸去

其根獨並而直傷有短細根相附內黃白外皮稍能 桐至冬盡枯春初乃生三月有花如栀子黄不结實 州亦有之葉青如茅而軟復稍潤面眉縱理又似梭 圖經日仙茅生西域及大庾嶺今蜀川江湖两浙諸 去赤汁出毒後無妨損對不草等馬錫 五勞七傷開胃下氣益房事彭祖單服法以米泔浸 臣禹錫等謹按日拳子云治一切風氣延年益壽補 日華子大 汁出毒後無妨損主治開胃消食下氣益房事不 目明

一九八九

進此藥明皇服之有效當時禁方不傳天寶之亂方 力宣而復補本西域道人所傳開元元年婆羅門僧 黑子謹按續傳信叙仙茅云主五勞七傷明目益筋 褐色二月八月孫根暴乾用衙山出者花碧五月結 書流散上都不空三藏始得此方傳與李勉司徒路 嗣恭尚書齊杭給事張建封僕射服之皆得力路公 少氣力風彩繼作服之遂愈八九月時採得竹刀子 服久金石無効其得此藥其益百倍齊給事守經雲 刮去黑皮切如豆粒米泔浸兩宿陰乾捣篩熟蜜 月

玄宗故今江南呼爲婆羅門祭言其功補如人參也 所著皆因國書編録其方當時盛行故今江南呼此 發明頌曰五代筠州刺史王顏著續傳信方因國書 釋名頌曰其根獨生始因西域婆羅門僧獻方於唐 黑牛肉大減藥力也續傳信方偽唐筠州刺史王 藥為婆羅門參圖 目益筋力宣而復補云十斤乳石不及一斤仙 梧子每且空肚酒飲任便下二十九禁食牛乳 録西城婆羅門僧服仙茅當時盛行云五勞七傷 年 随 月一 仙茅 本經 〇大 草 五 一九九一 顏

久服金石無效得此藥其益百倍齊給事守縉雲 此 少氣力風疹繼作服之遂愈八九月永得竹刀到 大每旦空心酒 黑皮切如豆粒米消浸兩宿陰乾捣篩熟蜜九格子 藥 路嗣供給事齊杭僕射張建封服之皆得力路公 功力也本西域道人所傳開元元年婆羅門僧追 黑牛肉大减藥力蘇頌圖 車 上都僧不空三藏始得此方傳與司徒李勉尚 明皇服之有效當時禁方不傳天寶之亂方書 証 飲任 便下二十九忌鐵器禁食牛

去

B

仙茅味辛温無毒治虚勞逐冷氣益陽堅骨生長精 乳不及一斤仙茅見蟲草 仙茅曰獨茅根曰茅瓜子曰婆羅門參傳云十方石 筋不復有血八食之補人名乳羊桂海虞 元氣虛弱之衰 虞衙忘云廣西英州多仙茅其羊食之舉體悉化為 圖急城本 仙茅伸風者之脚變 性李斯果 根月 藥 ·補虚堅骨〇仙茅益野扶 六 一九九三

仙茅 無妨忌兩般牛肉牛乳主心腹冷氣不能食療腰 延外皮養褐二月八月採根曝乾梵語呼阿輪乾 茅故此為譽其根獨並而直旁附細根內肉黄白多 南人呼婆羅門蜜四禁鐵器製浸米泔去赤汁毒出 者急飲大黃朴硝數杯仍以末榜去問遂旋愈也 耳目助陽道長精神久久服之通神强記傳云 乳石不及一斤優夢亦表其功力爾誤服中毒 不能行文夫虚損勞傷老人失潤無子益肌膚 味辛氣温有毒西城多有蜀淅亦生葉青似 古 足

腎經而 暖 豆大生稀布袋盛于鳥豆水中浸一宿酒拌蒸半 強 食 仙茅味辛性温有毒入肝腎二經主心腹冷氣不能 網〇 本草 陽道補精血明 筌草 乾用勿犯鐵器忌牛肉牛乳 明機曰五臺山有仙茅患大風者服之多蹇 直 腰足學瘅 目 A 肝者腎所生也故兼入之傳云十斤乳石不 1 不能行丈夫血損勞傷老人失潤無子 仙茅 眼目堅骨髓洗淨去皮銅刀 鞍仙茅性温水入 七 切 女口 B

一九九五

0 土益陽凡屬陰凝痼冷之病總能治之然味辛氣 腎弱精寒瞳人昏障或脾虚氣憊水穀不消此藥培 立或陽道久處子嗣難成或血室衰寒胎娠問育或 血 方統治一切風氣冷痺腰脊癢軟足膝摩在不能行 毒而烈凡一切陰虚發熱咳嗽吐血 水 淋 仙茅助陽氣暖臟府壯筋脉强骨力之藥也開實 在 夏 涸 血遺精白濁夢與鬼交或虚火上炎口乾咽痛 血 能種子或血熱經枯不能受孕或多食辛 竭夜熱骨蒸或腎虚有火脚膝 月 仙茅 血血 無力或多 齒 血 熱 洞

一九九七

好 而 嘈雜易于作饑或三消十膨王疽八痢或諸病外寒 擊難不起或胃火攻灼邪熱不能消穀或胃熱血 熱炙烤之味或久服金石丹火之藥以致筋骨偏瘫 熱陽極發厥火極 生日仙茅 利機關在所必需者也倘此火熾然少火食氣者 足若筋骨陽明厥隆 青 腰乔後軟足膝 沙 证 有暴絕之禍 辛熟雄健助陽道社命門火若心腹 癱峰不能行之或精虚 似水等證法並禁用〇李士材 慎之慎之〇集方治一切 兩藏寒虚以此 潤宗筋束 風氣 骨 若 料

蒙花知母各二兩俱酒拌炒煉蜜九每早服三錢白 嗣難成或瞳人寒障不明或胃寒水敷不化等該 筋骨內損血冷不散用仙茅一味傷在上部作末于 人参白水當歸黃春牛膝白芍藥小茴香甘菊花蜜 仙茅一的 後服每用二錢酒下傷在下部作九千食前服每 治跌傷打傷杖傷夾傷或水石壓傷等證或 酒浸五日晒乾炒枸杞子懷生地覆盆子 下傷在遍身浸酒蒸熟服隨食前食後 一九九九九

松風無齊都皇補續茅神 響 仙五 肉黄 米疹效杭不服本傳傳強不味 阿 **壮繼**其給空之西信云記能辛 白 浸作得事三有域方十助行温 乾 多 两服此張藏效道叙介筋丈有 施 多有蜀 南 涎 宿之藥建始當人仙乳骨大毒 外 隆遂其封得時所茅石益虚主 乾盒盆僕此禁傳云不肌勞心 呼 皮養 浙 捣凡百射方方開五及膚老腹 亦 飾拣倍服傳不元勞一長人冷 褐二月八 生 熟得齊之與傳元七斤精失氣門 其 蜜竹給皆李天年傷仙神鹇不 根 九刀事得勉寶婆明茅明無能 獨 月 並而直旁 如子守效司之羅目表目子食 梧制網路徒亂門益共一 採

子去雲公路方僧筋功名陽脚

旦如氣金尚散藥而○根服學

空豆力后書上明後按仙通瘅

久嗣書進力力獨道風 每切少服恭流此宣爾茅久冷 故 根 暴

附

納

根

有 集解 布豆藥故力肚 五寸開 久服長生其味甘能養肉辛能養 之人惟取梅嶺者用 氣味辛温有毒 時珍回蘇 小花 宿用門但信便 須所說詳盡得之但四五月中抽 深黄色六出不似危子處處大山 筠九 發明時珍日按許真君書 而會典成 刺 净凡史牛创採王乳 和苦 都歲貢仙茅二 酒服之 槐清當 砧水時 1001 並 仙

覺須令人温之良久乃能動常服仙茅鐘乳硫黃莫 談云夏文莊公禀賦異於人但聽則身冷如逝者 體悉化為筋不復有血肉食之補人名乳羊沉括筆 又范成大虞衙志云廣西英州多仙茅其羊食之舉 紀極觀此則仙茅益亦性熱補三焦命門之藥 始有血一點出回可教矣養大黃朴消與服以藥 之反能動火按張果醫說云一人中仙茅毒台 陽弱精寒禀賦素怯者宜之若體壯相火熾盛 1 大與肩齊因以小刀勢之隨破隨合勢至 也

山茅糯米泔水浸三宿用竹刀刮古今以速其生者於仙茅何尤鄉目 茅而軟且暑濶面有縱文又似初生機欄秧高尺許 至冬盡枯春初乃生四五月間抽垫開小花深黃色 城今大庾嶺蜀川江湖西浙諸州亦皆有之葉青 仙茅一名獨茅一名茅瓜子一名婆羅門參初出西 日人來七墓銘之句皆不知服食之理惟藉藥縱怒 治問東海張獨梅嶺仙茅詩有使君昨日繞持去今 榜之應時消縮此皆火盛性海之人過服之害也 人左重印仙事 110011

生其味甘能養肉辛能養節 助精神明巧目填骨髓 虚勞老人失溺無子益顏色壯陽道健筋骨長肌膚 毒治心股心氣不能食腰脚風冷學痺不能行文夫 六出不結實其根獨莖直大如小指下有短 乾衛山出者花碧五月結黑子處處大山中皆有 附外沒稍粗褐色內肉黄白色二月八月乐根曝 取梅嶺者用會典成都貢仙茅性辛温有小熱 能養筋性 和苦消服公效〇製用清水 許真君書云仙茅久服 苦能養氣鹹能養骨 細 肉 5 根

下三有乳丸粒門一米酒各樣到三明切器 空水僧兩泔下四去去日目標斑宿砧 燒浸日兩度烙銅黑米人服 司方牛酒浸唐爲三二爲苗戟刀 ► 徒不肉飲兩明末宿 ○木春取例仙漫 一本外大任宿皇每晒定清岭一 方服沙喘黄帕介 力會傷九餘參氣丸仁把嚴 嗣亂 〇 熟悉未發 四子八一 故以外空阿神安全車成五城刀 射流健開桐以心膠||紗服||地前||二日讀割||新 張散 此元 子剖 下一 數五 賣子 斤去 建上方中大去日雨台十烙十米赤 封都明婆每皮二半仙九熟二泔水 皇羅嚴切〇姊茅食地兩浸夏益壯乳水 不服門二如婆臘半前黃白五月精筋 齊空之僧十豆羅脛兩温烙按日浸神骨纖浸

100元

諸犁消百名盛藥威逝大仙山偿抗才 111 芳輪數服者也黃者與茅有齊服 此始出服惟莫既衛羊仙給之 行走男子虚 皆有口之陽知覺志食茅事皆 火血漸及弱紅須( 温有毒入 盛一大能精極令夏舉大平効 性點與動寒觀人文體風力路 損勞傷老人失 淫養肩火 禀此 温莊皆者 氣公 之大齊沉賦則之公化服力久 肾主心 人黄以存豪知良禀爲之風服 過扑小中怯仙久賦筋多疹金 服硝刀筆者茅乃異食瘥繼石 腹 之與務談宜性能干之汪作無 冷氣 鴻 害服之〇之熟動人補機服効 無子益 也以隨一若補常但人〇之得 療 張藥破人體三服胺名廣溪此 腰 果掺隨中壯焦仙則乳西愈藥 肌 脚 醫之合仙相命茅身羊英〇其 膚 寧 說應勢茅火門鐘冷范州五益

明

瘅

1000

時至毒熾之乳如成多臺百

不外走無子者自然有子非因其與陽善戰而始 玉也子辨明其故使世之欲閉其精者用之以固守 氣長于閉精 仙茅之性 仙茅氣温而又入腎且能去陰寒之氣以止老人 用之以本草載其能助陽也然全然不能 大黄一片即 哥 溺药非 目助陽道長精神久服通神強記中仙茅毒者各 10 仙茅 與附子肉桂 助陽鳥能如 解不須多用大黃也此種藥近人最喜 而短于動火閉精則不易化止渦則氣 此 迎異仙茅錐温而無發揚之 而子獨謂全不與陽者以 與陽益精 十三

筒 小物 講理 仙茅花碧武功山仙茅花有紫者其根乾之皆如 黄花如栀子東壁曰六出而不似栀子八月花 仙 治失弱無子心腹冷氣不能食温腰脚冷痺不能行 有仙茅其根大補 其精而元陽衰耗痿弱而不舉者不可惑于助陽 茅 茅一似茅而葉薄 錯用仙茅歸咎藥之不靈也亦草 辛熱有小毒助命火益陽道明耳目補虚勞 雅通 不割膚緑又淺耳庾嶺 開

杞子車前子茯苓苗香柏 升 仙 白 滑煖 門九四 仙茅丸 京火金 延行 養丸羅 相 能節酒門養苦服始 陽 火盛者 陰中之陽 能 道 B 壯 去 能禁進 助 之氣雖云辛 和養食片 皮皮 筋骨益 筋骨除 仙夢 補 三焦命門真火之藥 氷 精 服能 風 瘅 泔 女子 子 温其實辛 必骨 仁 然 明 生地 河 而 目 略 也能 黑 病 汁出毒 髭鬚 熟 なな 澗 因 根 地 不 味 如 同 也 酒 十四 寒熱 煮 俱 用 雖 能前 二〇〇九 思 能 厚 糊 同 鐵 補 杓 可 銄

仙蘇焉切音先釋名老而不死曰仙仙 肿 以 衂 並禁用經職 致偏 血齒 能孕育老人孤陽無陰遺溺失精血虚不能養筋 膝無力虚火上炎口乾咽痛失志陽痿水涸精 施之一 等莫豪切貌平聲茅類甚多 枯痿痺 菱 茅瓜子 血 惧 溺血血淋遺精白濁夢與鬼交腎虚腰 福 輯祖 陰虚內熱外寒陽厥火極似水等證 如灰掌凡一 要本 婆羅門參 草 概陰虚發熱效嗽吐 河輪勒陀 通正 字 遷也遷入山 痛 竭 血

演交切貌平聲草也通志茅類甚多O 仙蘇前切音先神仙〇釋名山遷也遷入山也故其 狗日於香呼為河輪勒陀多鄉 制字人傍作山周伯温以仙爲俗字謬矣〇茅爻清 目仙茅 堂云其根一名事 以上 一 一 原山茅海藥水草云其意似茅久服輕一 婆羅門僧獻方於唐元宗故今呼為婆羅門參李 名獨茅一名茅瓜子蘇頌曰其根獨生始 異 一名獨茅圖 一韻會俗作 101

皆有人惟取梅嶺者用性辛温有、熱小毒治心腹 深黄 葉 冷氣不能食腰脚 採 高尺許至冬盡站春初乃生四五 細 初出西域今大庾嶺蜀川江 肉 根 服 青如茅而軟且略 通神 根 色六出不然實其根獨空直 曝乾衙山出者花碧五月結黑子處處大山中 相 附外度稍嚴褐色內肉黄白色二月八 強記益類色健筋骨長肌層以精 風冷學陳不能行丈夫点勞無子 濶 面有縱紋又似 湖两 大如小指 月間初整門か 浙諸州亦皆有 初 生複 下有 櫚

月

7

粮

花

短

筋宜和苦酒服必効集藻七言絕句增宋范成大王 內辛能養 節苦能養氣鹹能養骨滑能養膚酸能養 勝石體畏風吹別録原圖經本草開元中婆羅門僧 備五味尤辛辣云久食可仙道士煮湯以設客白雲 賜王長史王以宅爲觀觀旁至今有仙茅極異常草 目填骨髓許真君書云仙茅久服長生其味甘能養 堆裏白茅飛沓味芳辛勝五芝揉葉煮泉摩腹去全 虚觀去宜春二十五里許君上昇時飛白茅數葉以 此藥明皇服之有效禁方不外傳天寶之末方書 干六

八年 日 一 仙事

1011

流散上都僧不空三藏傳司徒李勉尚書路嗣供僕 談云夏文莊公禀賦異於人但睡則身冷如逝者既 按范成大虞衙志云廣西英州多仙茅其主食之學 方當時盛行云十斤乳石不及一斤仙茅 効得此藥其益百倍齊給事生平少氣力風疹繼作 體悉化為筋不復有血肉食之補人名孔羊沉括筆 編五臺山有仙茅患大風者服之多程 服之遂愈 射張建封給事齊抗服之皆有效路公久服金石 五代唐王顏著續傳信方編録服仙茅 **水草綱目** 水草會 無

出 之句皆不知服食之理惟藉藥縱慾以連其生者於 極嶺仙茅詩有使君昨日機持去今日人來七墓 此皆火盛性海之人過服之害也弘治間東海張弱 齊因以小刀務之隨破隨合勢至百數始有血一點 按張果醫說云一人中仙茅毒去脹出口漸大與肩 惟與禀素怯者宜之若體壯火盛者服之及能動 覺須令人温之良久乃能動常服仙茅鐘乳硫黃莫 五五 紀極觀此則仙茅蓋亦性熱補三焦命門之藥也 日可救矣煮大黄朴硝與服以藥榜之應時消縮 马 一仙芽 一十七 餡

二〇二元

仙茅產大庾嶺自嶺之巔折而東稍下爲嫦娥嶂相 無妨損養聲 蒸從已至亥取出曝乾勿犯鐵器及牛乳班人賢弱 豆許大生稀布袋盛黑豆水內浸一宿取出酒拌濕 仙茅何尤 泉色白如玉以酒蒸曬當服補益真氣土人多以鉤 傳寫雅川棄其餘丹生仙茅葉似蘭蕙花六出其根 獨並而直傍有短細根相附八月乐之濯以峰下流 彭祖單服法竹刀刮切糯米泔浸去赤汁出毒後 T. 製用清水洗刮去皮槐砧上用銅 刀切切

仙茅 仙廣韵集韻相然切正韻蘇前切然音先 曝乾以爲樂滿 葉青如茅而軟有縱文又似 香甚良又有香茅名辣艸皆瑶艸之族黄 月有花如栀子其根獨莖而直大如小指八月采根 寸許外有白茅生山谷中狀如排草以作浴湯合 客羅浮仙茅萬僅一二寸八月生黃花根如指大長 死日仙仙遷也遭入山也〇茅廣韻莫交切韻 包 · 60 .50 海藥本草仙茅生西域今浙西諸州亦有 志江 仙茅 初生機欄春初乃生三 釋名老而 1101七

仙茅 指 浸去赤汁酒拌蒸之暴乾用犯鐵器牛乳斑 仙茅甘辛微温有小毒以清水洗竹刀刮去皮米泔 謨交切 亦貓說文管也康熙 大山中葉青如茅而軟旦畧潤面有縱文又似初 喉本 四五寸開小花六出不結實其根獨莖而直大如小 機欄秧高尺許至冬盡枯春初乃生四五月中抽垫 下有短細肉根相附外皮稍粗褐色内肉黄白色 南 並 獨茅 茅瓜子 婆羅門象 水 綱仙芽生 人賢髮

上上 一一 仙茅 寒禀賦素怯者宜之若體壯相火熾盛者服之反能 有ル事ナシ初春葉ラ出ス葉ハ第二似テ短小其 ル事アリ然共真二非ス此二圖上又レ任關東二 動火中其毒舌脹出口至死及件乳才圖會 學痺不能行益陽道蓋補三焦命門之藥惟陽弱精 此草始因西域婆羅門僧獻方於唐玄宗故呼為婆 羅門然言其功補如人然也氣味辛温有 ハスグスハナスゲ日光スゲト云着り仙茅トス 和名 キンバイサ、 又仙人スゲ又イ 治風冷

この一九

仙茅 アリ詳于一家言,項知 色ナルハ皆陳久ノモノナリ氣味薄不堪用新き 参ニョク似タリ古人以テ長生ノ藥トス本草花 根側二五瓣ノ黄花ラヒラク花計付り其根、 ラ擇と用べシ和ニモホコレアリ但人不識/ミ )先輩ホスゲニアツ葉把茅二似テコハシ猶説 漢ヨリ所渡唯一種真ナリ根似蘭根其黑 和名キンパイサ、先輩キスグトスル 松物也形蘭根ノゴトシ賀云有二種食草

0.10

六辨ノ深黄花ヲ関ク大サ五六分許甚可愛根ハ キスゲニアラズ此モノ紫初生ノ機欄葉二似テ 大ナル誤ナリ頌曰仙茅葉青如茅而較旦暑潤面 菖蒲根ノゴトクニノ又別ニ小根サ門少其形畧 白色原壁回蘇頌所說評盡得之但四五月中抽益 大如小指下有短細根相附外皮稍粗褐色內肉黃 有縱文又似初生機欄隸高尺許至冬盡枯春初乃 四五寸開小花源黃色六出不似施子卜以上兩說 生三月有花如栀子花黃色不結實其根獨莖而直 THE REAL

11011

ズ其内白線アリテ實ヲ包ム實ハ椒目ノゴトク 仙茅 キンバイザ、肆中二舶來ノ根多シ形 生始于是习得夕川已卯主品中二具物類 モノハ非ナリ花謝後莖更二延ルフ寸餘莖下豐 人参二似タリ皆頃ガ説ノゴトン但不結實ト云 ニシテ稍小ナリ〇長崎八郎山産戊寅版田村先 ニメ形棘検ノゴトク内二實アリ熟スレバ迸裂 胡黄連ノ如二ノ緊實味甘發色思シやキンバイ 、二充ル説アリ能允當セリ其草八北地二産

不耳通 一 響 り花微シ小ナリ俱二冬八苗枯春二至テ舊根 ナラズ又舶來ノ着ト同シ又一種細葉ナル者ア 生ス横数アリ帝ニ小根ラ附ル丁集解ノ説二異 ラ出シ上二黄花ラ開ク六出大サ五六分其根直 餘緑色二微白毛アリ一根數葉夏秋葉間二小並 テ短ク柔軟二メ膚ラ傷ラズ長サ數寸或八一尺 セズ南紀及四國九州地方二多シ葉八臺葉二似 葉ヲ生ズ本草綱 センボウナリ〇獨茅 センボウナ

1101111

仙芽 共二非ナリ本草 ンボウノ白キナリ朝年 ヤーチガや唐白キ佳黒キハ古シ〇白仙茅 宋廣業羅浮山志會編云人參羅浮所產殊與本草 藥須知後編ニキスゲト云其根形狀本草ト大ニ り〇茅瓜子 センボウナリ〇仙茅 婆羅門参 異ナリ後編正誤二有三種一ハキスゲーハ建蘭 仙茅上全ク同シ然レ任根甚小ナリ不足用用 漢渡可用伊吹山中一種ノ小草形狀水草

サク近年大葉ノモノアリ兼該窮云肥後薩摩紀 仙芽 キンバイ笹 ヒツジグサ 葉芽二似テ 短ク柔ニメモアリ夏細キ小並ラスキイクツモ 似テ黒色ナリ〇一種挟葉ノキンバイザ、本草 仙茅 キンバイザ、紀州熊野駿州富士肥前八 根上二六辨ノ黄花ラ関キ後實ラ結丁芸臺子二 郎山等二生ズ葉ハ藜蘆二似テ春小一根叢生シ 茅一葉一花者為人參云云醫 人多不類狀如仙茅葉圓有紫花三葉一花者爲仙 華

1011五

仙茅 伊ノ國二出ツ小野氏南紀及四國九州二多シト 白色二月八月系根暴乾用〇琉球土名金梅須小 寒り恐ルに二小州也花后帯ノ中二小黒子アリ 縱文又似初生梭櫚秧高尺許至冬盡枯春初乃生 云葉幅廣ク毛アリ花モ大リンニメ根ギハニ咲 三月有花如栀子花黄色不結實其根獨莖而直大 生ズ五匹別 小指下有短細肉根相附外皮稍粗褐色內肉黄 本草載蘇頌曰葉青如茅而軟且暑潤面有

孙芳,本草 シ其中二白色ノ細藍ヲ發ス懂一寸許細毛アリ 大年 1 1 1 1 蒂ナク謝落セズ枯萎スレバ亦苞生ジ花ヲ開ク 並頭二深黄色六辨ノ一花 引別ク心中六葉 ヲ吐 キンバイザ、 コト始ノゴトク一花毎二苞ヲ生ズ花後莖枯レ 名岩萱草琉珠產 色級文アリ夏ヨリ秋ニ至リ葉並ノ旁ヨリ苞生 △仙茅竟本草載李狗日衙山出者花碧○琉球土 漢種ナリ春宿根ヨリ葉ラ生ズ浅緑 山第十三 年和訓動 干土

10:10

**本早里** 土中苞ノ中二三綾ノ英ラ生ジ熟スレバ上ヨリ ズ葉海草二似テ柔軟黄花ラ開ク夏ヨリ秋二至 シ是花八露レ子上中二在テ花子其處ラ異二ス 製開シ白纏ノ中二小黒子アリー花每二此ノ 子アリ漢種ノ者ト混スベカラズ 本草綱目集 テ牧ル實八花下二英ラ結プ熟スレバ中二小黒 第下云フ八和産ナリ暖國海邊ノ山中陽地二生 講説比苞中二子アルフラ釋セズ一種細葉ノ 解云李珣曰葉青如茅而軟且畧潤面有縱文又似 仙

仙茅 不年夏月 八月采根暴乾用草水 如梔子花黃色不結實其根獨莖而直大如小指 亦此類也本草云衙山出者花碧今花師所云桔梗 毛夏開力辦黃花幽淡可愛有一種黃萱產日光山 初生機體秧高尺許至冬盡枯春初乃生三月有花 蘭蓋其類子此草原產於琉球又清宋廣業羅浮山 地方隨在有之根似柴胡而長葉似機欄苗而有柔 有短細肉根相附外皮稍粗褐色內肉黄白色二月 俗云山菅又云金梅小竹此草兩肥及薩摩 出事 二十四 二〇元ル

仙茅 仙 花者為人參根如人字此草與本草所註逈異矣 則成絮不知何人漫命其名本草綱 裁テ歩ベシ 多シ用ルニタへズ 花師中或以一種草為婆羅門參葉似川穀花將 志會編品物云有紫花三葉一花者爲仙茅一葉 名阿輪勒陀本草 總鹿野山深山中ニアリ葉淡竹葉二似 バイザ、 品考藥 舶來ノモノ今布ナリ且 和産アリ 阿輪乾陀原草重 蘇輔二售ラズ 目修本草 一朽蝕 自 謝

仙茅 キンバイザン 州ニアリ大小二種アリチ板 テ長ク柔軟花黄色六瓣是金バイザ、ナリ 土藥治牛產難同生薑紅糖 戶 百 月 一 仙芽 獨芽 茅瓜子 平摩原宜 仙茅物品 生原野春生苗夏開花 唐ョリ渡ル和産四國九 草問 反真 風苔

11011

| 本草通串卷二十八 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 不 草 並 等 |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| ニナハ      |  | anderstand from the state of th |  | ,       |
|          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |
|          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |

# 本草通串解題

本書成立のことは卷首に凡例あり、證圖には岡田淳之の序文ありて明である。 にも大部のものであるから、中々書庫に収藏することはかたしとせられて斯學者の歎息の種であった。殊に共 太草邁串は富山の藩主前田利保の著である。我國本草雲の大落鎮積のうちであって著名なる本であるが、何分 の開請はこの上もない結巧を極めたもので、しかも世間に読布してゐるのは何程もない。質に稱題本である

### 富山市史附錄に

るまで悉く擧げざるはなし。後又本草通出證圖五卷を著はして上梓せらる。其の草花の擋寫は質に逼るの獵 書中掲げし所の草本八十八種にして海品に和漢名羅甸名を附記し、且其性質功能より鑑定義培採取襲法に至 者の口談秘傳及び漢洋の鬱を參考とし、念に九十四卷を作り、之を梓に上せらる。本草涵出は是れなり。其 物類鏡の倭書を採らず、且つ世の物産學者流が漢書に偏して利害を部くるを聴とし、一書を編し、表邦の學 公が研究の結果として著述せられた。もの極めて多く、其の最も著名なるものは本草通串なり。初め公は庶

と云つてゐる。龍澤公御隨筆(富山市史所引)

**佘思ふに瀬纂(○蔗物類纂)は大成の社書集成より鑑に廣く、物産の全書也。然るに漢書のみにして倭書な** 

本草通串解

出す。是余が本意にあらざれども亦辭しがたき故あつて四五卷板行す。又初步醫業の爲めに、綱目袖珍鑑 して異同を知らしめ、本草通串と號て梓にちりばむ。旣に濕草類に及ぶ。其後家臣乞求る事有て通串證圖を に於て余藏する所の和漢の書靈平契を以て其に位列し、和漢混じて漢するなく、異に同本も衍文誤字改めず 本草和名等は本草綱目の前にあり、其他年間の舊新を知らずんば、新を以て古きを後說とする誤あらん。茲 和書を賤んで取らず。甚しきは新渡の書を古窟にならべ、舊年の倭書も新説として輕んず、旣に大同貲奏 余は漢書尚繁篇ある上に、又物産の書名家の遺記大概輸書せり。且世の物産者派は多分漢書を實錄とし、

で何とも致し方がないから、其の邊の事は知れなくなつた。岩崎氏の本草圖譜は先年自并光太郎博士が校訂し えてゐる。門に入らざれども師の如しと隨筆に書いてゐられる)然し是れはほんの推量に過ぎない。本書の解 草木八十八種に終つたのは殘念である。證腦も五卷で終ったのも惜しい事である。此證圖と岩幔常正の本草圖 題は伊藤篤太郎博士が御書きくださる事に成つてゐこ、御研究も出来てゐた筈であつたが、御逝去になつたの **嗣ぐに岩崎常正の本草圖語の草稿寫本が卷六から添へられて有る。利保が本草の事を常正に聞ふた事は下に見** で闘は一々寫生せられることであるからほんの目安位の事であららか。(靜嘉堂文庫整職本に選串證圖五卷に 譜との関係であるが、通用證圖の種本になつたのは岩崎常正の本草圖譜であつたらしい。尤半種本と云つた医 とある。是れによりて著者の用意を知るべきでえる。著者が和書をも重んじた事は敬服すべきである。本書が

は取返しのつかぬ誤であった。弦に其の罪を謝する次第である。 て出版せられて世に流布してある。私が遠隔の地に住んでるた為に岩崎氏の圖譜を(巻六ー九迄)出版したの

利保の傳を富山市史附鎌によつて節略して揚げると

を有せられし主ならんと推斷せん。前田家乗 その別號なり。未だ公の傳記を知らざるものと雖も、此等の雅號を見なば、夙くも其の物産學に多大の與味 公は幼名は啓太郎、諱は利保、字は伯衡、経齎、自知春館、萬香亭、辨物舍、懸花園、清薫、在樹い部は皆

其の時代に於ける公の境遇を窺ふことを得るを以て左に收めぬ。前田采灣前田家瀬 **公は第八代出雲守利謙公の第二子なり、寛政十二年二月廿八日を以て江戸邸に生る。御生母の姓氏詳ならず、** れき。公の晩年に著はされたる歌道隨筆の中に、公が牛誕より八九歳の頃に至るまでの狀景感想を寫さる。 に於て利幹公ぼ封を紹ぎ、公を以て養子とし、文化八年間二月五日に至り、幕府の允許や得て嫡子に定めら 女勝頼と婚を結ばしめ、公を以て順蹇子とすることゝ定めおかれぬ。韻母の君は謝第九代の利齢公なり。是 時公は僅に11歳なりき。利謙丕は病の革まるや、急に議贈守利考君の叔父前田顧母の君を養子とし、後其の その名を稽といふ。後に芳心院と號せられたるは鹽是れなり、利藤公は享和元年八月遺去せられしが。其の

· 龍澤公御隨筆」 思道路筆

われ寛政十二といふ年のきぎらき昔日まり八日に生れいでも、二つのとし父和謙君にわかれ、家とじのおほ

本草通串 解照

りいでム、時めくをおもひ出て、物にかいつくうた よりいふを聞て、おさな心にも身のあぢきなき類むかげなき行素を思ひ、かつ我にも心あさく見ゆる人のな よにかたなく世にあふれて生れたらん事を思ひわぶる折ふし、将は三十字一もじならぶるものよとかたはら がとしゆかぬをあなづりときしめせと、せばき心ばへにてはいかで世になり出らるべきなど思っに、 くいひさやぐ事など、幼き耳にも聞かねて、あさましり震え、かひなき心にもふてうなん人々の有様や、わ ばかりになり切るとし、物ごムろすこしわきまへられける折、これかれにつけ、かたほらの人ども口さがな しなひそだて給へるかたじけなきまことの親より有がたき創心ばへ、身ををへるまでわすれやはする。入つ まりに、わがかひなく、いわけなきさまに、何事もおくれがもなるをも結論はで、ねるころにいつくしみや く、大君につかひ給へるものから、位もれいなくすゝみおはしまし、榮えかぎりなき御心あつく、こよなきあ 利齢者やしなびずとなり給びて家をつぎおはせしかば、胸たいらかに共帰いつくしみ深かきをあふぎて生高 ばの手に大つばかりまでそだてられぬ。うみのおやかそのしもにつかへ給へり。父君かくれさせ給ひしとし、

世の中はたはひもなくて憂すかな唯いろくへの心づくしに

|聯言まじへて心のまゝをはじめていひいづる也

日從五位下に象し、出案守に任ぜられたり。……文政三年十二月二日に松平安纏守齊賢の女と婚姻を結ばれ 文化十二年正月廿三日に加冠の武を擧げられ、翌二月十五日登營し て勝軍に謁見せらる。十四年十二月十六

せられたり。前田系譜 府せられしが、遺域中藩士に命じて諸郷の武霊を讃ぜしめらる。こと凡そ三日、年繪弱是なるに物にらず、 七年十二月十六日に経四位でに進まれぬ。……是れより先、文政元率九月始めて富山に還り、翌年二月に登 既に意を士風に注がれしば、物に管目の任を騙くせられざるものと謂べし。十三年に至りて再び富山に還境

志に見えたり…… 諸武は佛の如く長臣の拜認したるものは、西尼連角、近藤芳德、富田下總、近藤大欽の個人なりき。前田系譜 天保六等十月十九日利齢公は陰居せられ、公は家膏御相談となり、十一月十二日に至り、繼目の劉記ありて、 をして饗算なからしめんとの盛意に出でたるものならん。是の時の語向の書、及び對事を上りし人は誘題行 の文學武器に適するものに命じ、各本政教上の意見を上りしめらる。是れ全く生意を集め、群議を私の政策 施設の手始として第一に優せられたるは、飲政上の諮問なり、天保七年正月、公に江戸より顧問を以て藩士

あり、自ら政教の意見を著はして之を一帯に續たる、名けて之を侵役約言と目ふ。……(〇公を知らんとする 公に先に文武に通する藩士に命じて治教の意見を<br />
領せられしが、公も亦深く士里に<br />
震み、時際に觀らるる所 には是れを熟護すべきである

公は多年江戸に在りて、學を修め甕を習び、深く世の物跡に爨せらる、断あるを以て、六に剛政を革断せん とするの志を掬かれ、一たび襲封入部せらる。や、種々の方面に向いて剔新施設せらる、所あり、攻は突部

歸藏する所の甕草樂石其他珍量帝智を提出せしめ、之を耄品賞と漢す。且墮變商に愈じて他却の物資を蒐集 獨晶管と物産陳列。台山坡の末田地方村に數千歩の地を閉ぎて蓬草園とし、 天保九年二月蓮物方を設け新に長所を建て…… 蓬物方の主管ごしものは陶器、漆器扇工:織物の質なり の士や門まして街来の峠を破り、或は製鶏教院の策を講じて現下の急に応じ、文更に産業の道を聞きて大に 関の福利を培進せんと置らる。青物方に全く其の翼頭に関りて新設せられたる人のから 膝索せしめ、之を陳列して概應の別識を開選せんことを削られたり…… 山央に御屋を建て、藩士及

御手船。 募家の御め新に高手船力を設け、船舶を置きて流漕貿場の事を掌ろしむ。 是れより或は米 蒙を輸出 う流行せしも、其態に罹りしもの寒少なりしと云ふ…… ○常に遺瘡の不幸を崩み、滞零の護地元丈を江戸に上せて種短衛を暫はしめらる。爲めに認永四年に天然痘 或は外貨を懲上時の 船舶の出入室を逐びて騰になり、岩澗は富田藩の一襲声となれり

#### 本草學。

を集め、汗戸近傍の草花や探渠し、大に此の學を研究せんとせられたり。 き、家臣をして園中の草木花裏を開ばしめらる。此の如くせらるゝとと二三年、益々郷味を感じ、本草の書 公は幼よりた卉を變し、玉石を葉め、葬花の知さは二百無種の多きに至れり。豊時常正の此の風に積きを開

( 龍澤公復陽筆)

質に匿者に諸不を積て、共言の言否を正明にせんと中 **草木を販鑵め、月水部所に採集し,大都近き草木の名を監制せり。英豪調等正二日前を受けて此事を与し、 記して、是を尋問する書間三等、比項な定と墨に造んで、高三言豪多の書之主義の、聘々花与及こに近傍の** 也と關て、人を以て問義の華水花。秦を之に同ふ。門に、らざれとも「つか知し。帝王一十分礼して和語の名を **類員原大和本別を問し続わられる事と知るとは、一々的當する事なければ、終に書言常正元序に志厚く博覧 遊花を内別に植て、花也を手籠する事二百鈴種。後に草花の治腫を庭中に集め、共名を知らん事を要す。共** 舎と呼び、東紀花園と名付る主人也。幼より草木の語育工、花点を施冶に置て建筒せり、事二十に流ざる時、 是住武為江戸地の帰に住居し、徐遠進觀性言の後ろ、上華の坂本に近きあたり、寓居する集音が、或は禅神

の際に入り、疾病のこに及ぶるのに、此の素養あるに四九十 る、所あり、宇田川松龍にいきて防霊を得び、原門門を誇びて研練に養せらる。他自公の本草の研究が和洋 **消傷を修む。本草に對し呉軍の研究を論さんには、際く消學の新知識を求めざるべからず。

丞夙に此に違ら** 

## 前に代式がない

纂の集響。中壽良、界に蔣澤官將西と云へる生も街々召されける。董中同常には著五禄多黒田儒朝候と纂説 場に秀でたる人ありけるを祈々恥せられ、実學を勉強されける故に、問言も這く情求せられする。其の後週 御土代利無交、大事年間の頃、端學に謙心せられ、漢頭近阜青衛に宇田!譬心の郷に庵と云へる職學にて舎熊

には港だ劉覇せられ、該理解愈多拔率せらるれどる、特蔵完全ならず。こ物印譜草木開解の譚善を以 は漸く世に行はれ、人の鑒定を乞ふもの尠からざりき 質問の精微に入り、又無目所載の未知の草木を辯ぜらるゝを以て、常正も感轉して措かざりき。公の説く所 **公の本草學を究むる夙に同輩の幾す所となる。時に庶物類纂の和名を岩崎常正に尋問せられしが、常に英の** あり。此等の人々は相共に宣本過無金石の品語を設け、之を瑞聽會と驚し、五に評騰し一間競を作らる。 **繊線會。當時江戸には物産の學流行し、設業市左衞門、出生六級、馬塲大助、飯堂庄左衞門等に各專門の名** の草木品類に適當せられし謬解も許多あれどま、其全く零りたる者見えざれば、雲に其書目を澳しぬ。…… 蘭昌の妹郷氏と云へる書を一部、南公にて贈家せられ、展前後を操音熟覽せらるゝ事あり。尤此書 和漢

## 龍澤公御館筆〕本草

官徴也と雛、是非を入るに遠慮する事なし。和漢通例の名目大鄕は君が識得に出す、是よりは我に間ふ事を 又此の如く問ひ正す者を聞ず、其上今日の尋問の微綱成他輩の及、所に非ず、凡漢名に充るは人々の力に有 て逐一に尋問する者なし、誠に君は此道の志人に勝れて厚き審誦然たり。且庶物與真和名の當否を云者非ず、 日を閉て嘆息し、且稱響していふ。常正多年此學に入て門生多しといへども今の二く類寫等の引書をかゝげ きて一々體類の和名を韓間す。始めは明了に売物の名を鹽舎せり、末に至つて余が網密に糺削するを聞て、 三十歳の頃無物類纂の廣大成を何ひて、巻く和名を推し當んと思ひ立て、或時看に常正對話の節復類纂を開

き釜石希に見るといへども、的皆の漢名を知らずと。藍青答て、此石は赤順、又錄置頗る管膜に頻し、て順 我と談すると見よ。仍て急に萬意、解芳を樂善の近得に紹生、皇前后で、先石如何。許芳春で、近知郷の知 戦雨羅物能之名を開ず、左福華力有りや漫東なし、集善云、総らす。乾山言は近景の名。 長、巻子遣れ乗れ、 定し難し、今日萬香亭出席す、次に設照好芳園も登掘せり、就物に誘切せよ、組目されと。明二十不管し、 夏の一前の黒田樂舎堂に一種の異石を監定せんとする者あり、小陰云、此石大将を持ふり野我一人にて一次 石に似たれ共、無下の難省也。色を以て奇也と見るならん、名を目心に足らずと答たり。樂善、新芳回意に 新説數々世に行はると事と成れり。此心果本瑞見不官の物管會頭たり、常に訪て研究す。或些管中に於て、第 換ずして、漢文形容に符合する所を以て名を信じ給へと、英特無日時夢が順次に目思らる事、文外の日決良 して其本人に返却す。是より樂讀禮常の回達する事度々愚邀請に滿つ に聞ふ。甚感じて止まず。誠に然り、今社川臺の極度網目文外の炒所を得玉ひけれと精響にり。是より余が とて之を奪く。又年去て無自由認于股の次願に、亨利南有て形狀詩ならざるを、熱門而ならんと考へ、常正

千歩ノ植物間ヲ語ク。是レヨリ先を府下書工編度蒙古霊得ヲ召シ、草花ヲ寫生セシメ、又自下守刑北等ヲ本 藩ヨリ召シテ同ジク草花ヲ宮生セシメ、積ンデ宴然朋ヲ成セシモ、皆霊ク災ニ罹レリ 〇〇連串語爲け此守胤 目ノ花擅う創設セシガ、未多数年コ出デスシテ郎災ニ羅リ、進力失減シタリキ。因リテ集場ニ移り、復多數 花墳植物園を作る。……(前田利保行幣)弘化ノ初メ、利保池ノ端ノ場内ニ然テ數千歩ヲ悶キ、以テ本草無

本草通串 解題

が書いた事は共国の落訳で知られる」

公: 温化強件の後は当内に還り、結構止まず、益々無国の高山漂合を跋談して、草木卉石を探究せらる。… 公徳月日を期して近岸に前温を設け、又特師に出水草學を講じて、江を聴かしさらる。

草、霽尼等ノ門后、取十種ヲト能ス。 〇日本博物學年表」主政己処式、管川候前田利保「本道海串證圖」五卷ヲ作リ、人誉、沙参、学乳、 特梗、甘

本草に別する著述書目

するもの、及び音音の他書中に見ゆこうのを曝ぐれば左の相し 

上层類 (1) 太神道串 两洋林鄉所六軍喬木加隻兒利亞譯 医蒙耳 計圖 出版言要 太陽原事言門 太平東西 赤十八年又四九 奏皮圖的 長原物に集 水京門門野言 蘭龍直見 初品跨震 送線的工門記 本草質明 等自抽除鑑 關說自見恋問 太道學之事 神農水經大成 二奇品說 升無聞說 萬香亭花譜 草花寫生 萬香園裏花壇湯目 写物語 救荒野譜 越鄉直圖 甘草老 諸鞭音等品物点 京標圖花 高草小 な草大

敬道議學。公は天分の詞字を有せられ十餘歲の頃よも既に歌通に志して麗縁せらる、所あり、時に盡壽化と

欄するもいあり、清泉の家楓を落くせり。 公の部生母芳心院も和賦を購み、清潔尾に就きて點測を乞ひ居ち

師なかりしが、滞翁の名を聞き、更に獣を語りて歌を受けらる…… **第と腱し、隙間とま呼び、関導に通じ、光を粉獄に長け、名陰間る高かりき。清諧尼宗浪して後は公は一時** れしに関す、公も赤配の清潔型の門に入り、學はる人事十有餘子・・河戸に漢野紫輿と云へる歌人あり、詩

譜はれざるものあり。從來の編び離ば四段なるを改めてたを六部に分も、其の活用の弦を響にし、活語回受 す。其他下端に膿するもの、確定などの著り次すくなからず。市史に就て見らるべし」 れ、其他古語を訂し、活用の国を改めたる場の勘からざりき。… 「○慰集及歌道語學の著書多かれど今略 係を説きしか、公は天言あれば地言なかるべからすとて承くるテニヲハを地言と名けて其謂への法を述べら 中最等は僕轉行差互副等の目を立てゝ香考精究し、又治翁に天言活用圖を著はして、語と語尾の變化との感 **贈治国語の著辑。公は多準研察すられし結果として、語格活用物に就き、別に一生団を聞きて古人の後期に** 

公は多方面の趣味を有せられ、標々の液滸に過ぜられしが、就中能樂賦制及び古様は美の最も嗜まる」もの

上と得し、光温寺に飲て器儀を傍み、長尾の先繼の次に罪る。華府は美術番景を遠にし、楊潔三十枚を賜ひ て聞える。明治十一年十一月廿二日に主法からる。 ぬ。公の夫人は完善環語の教主院顕著経営の女なり。終得久美。又延と云ひ、後續癖と改めらく。郭德を以 **金の衝去。安慶六年八月十八日を以て常山紫に於て淺逝せられ、春秋は六十、諡して龍澤先形堂最良場大呂** 

本草通串 解題

以上が常山市史附録の利保傳を本草の事を中心としての抜書である。くはしくは原書に競て見られたい。 本書は大部の本であつて座右に人々が備へる事が困難である、かつಣाは極めて希覯で、從つて高便でとても 本書刊行に當つて原本は岩崎家の靜嘉堂文庫本を掲影させて貰つた。こゝに浮謝の意を表する。 普通の學徒では入手は出來ない事であるから本叢書に編入して人々の渇を翳することとしたのであるが、證腦 は極彩色のもの故夷の簡影を傳へたと云、程にも及ばなかつたのを遺憾に思ふのである。







RS 180 J3S8 1937 v.7